

115

18%

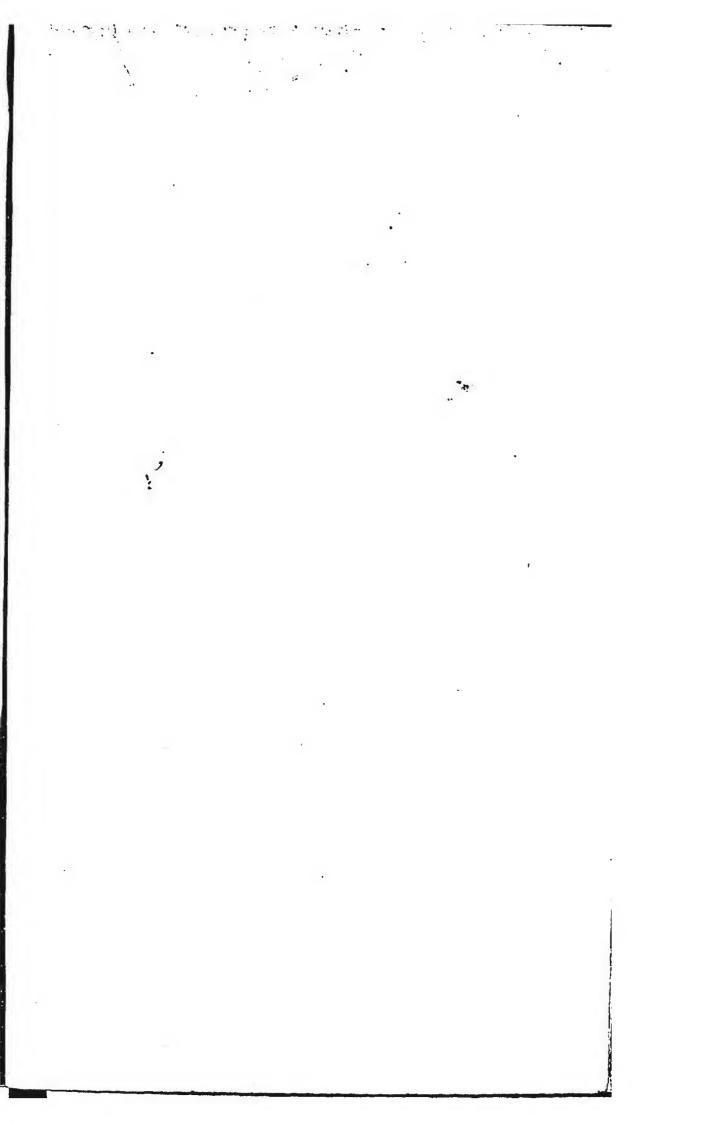

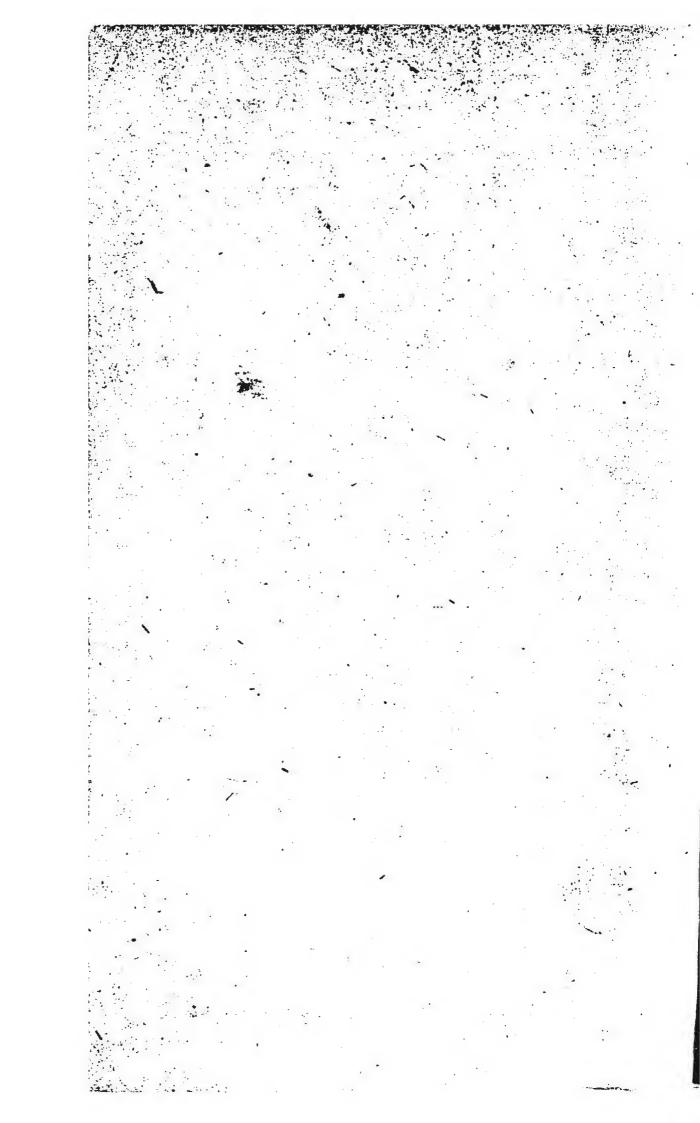

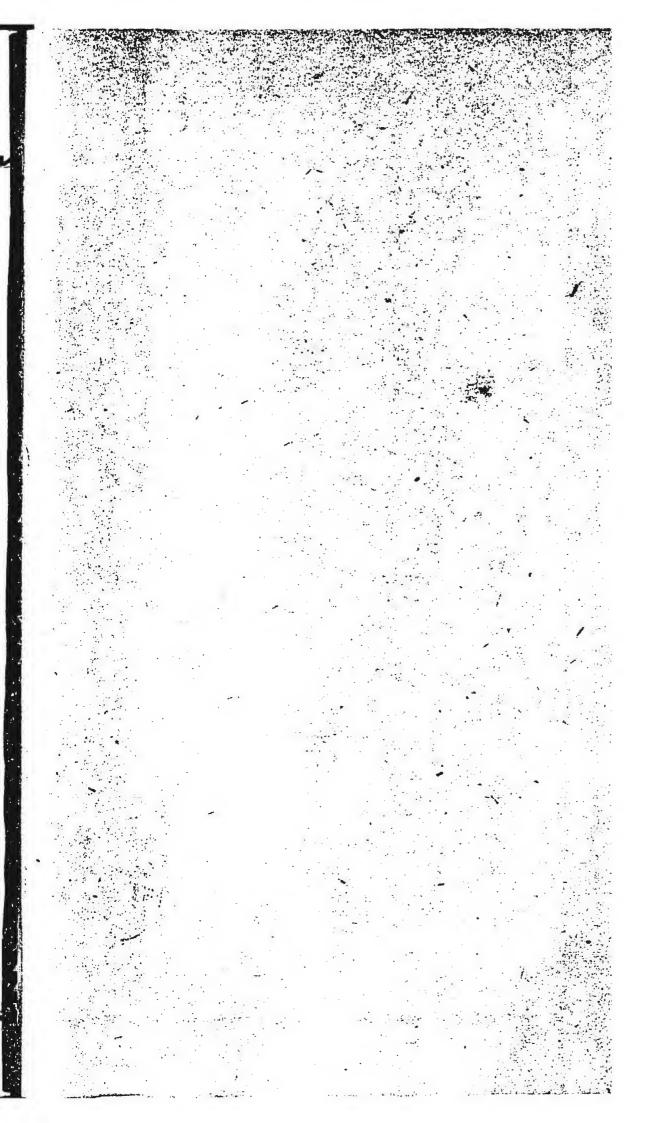

從五位木村正辭先生原納御歌所寄人小出粲先生題詠

釋契沙阿闍梨撰

ALL STATE OF THE S

東京

四海堂發行

有殺觀抄

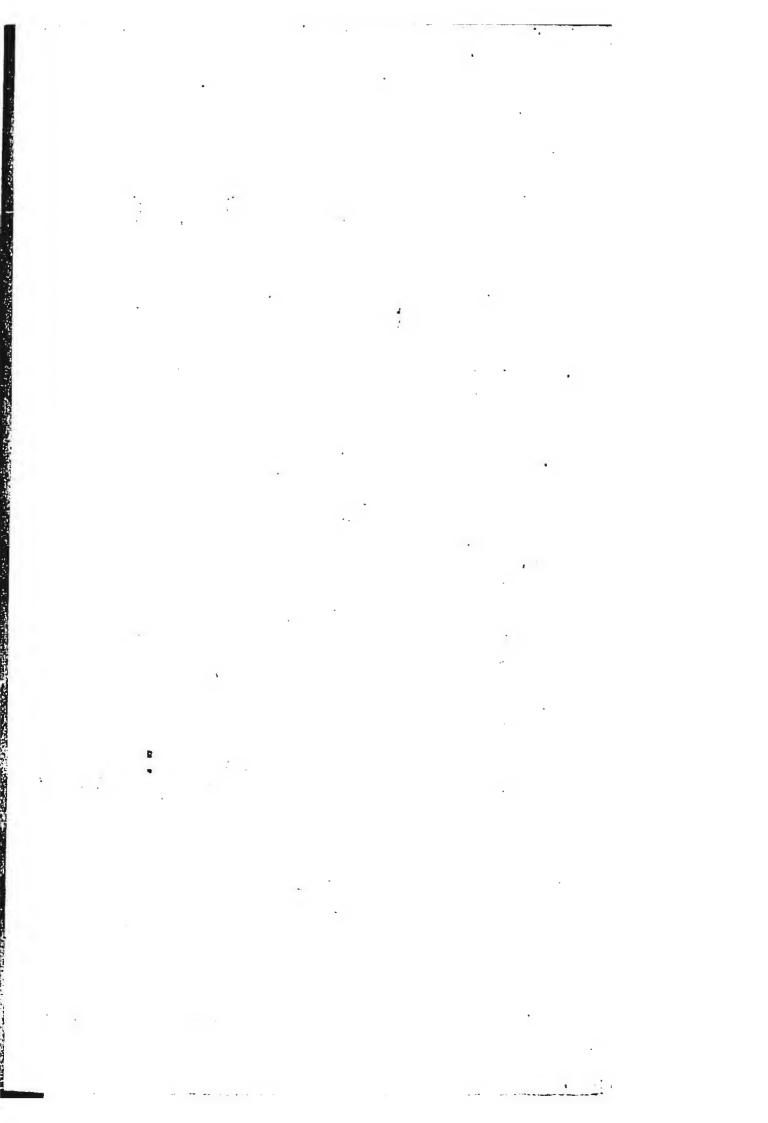

· 9 7

,

.....

a company of the contract of t

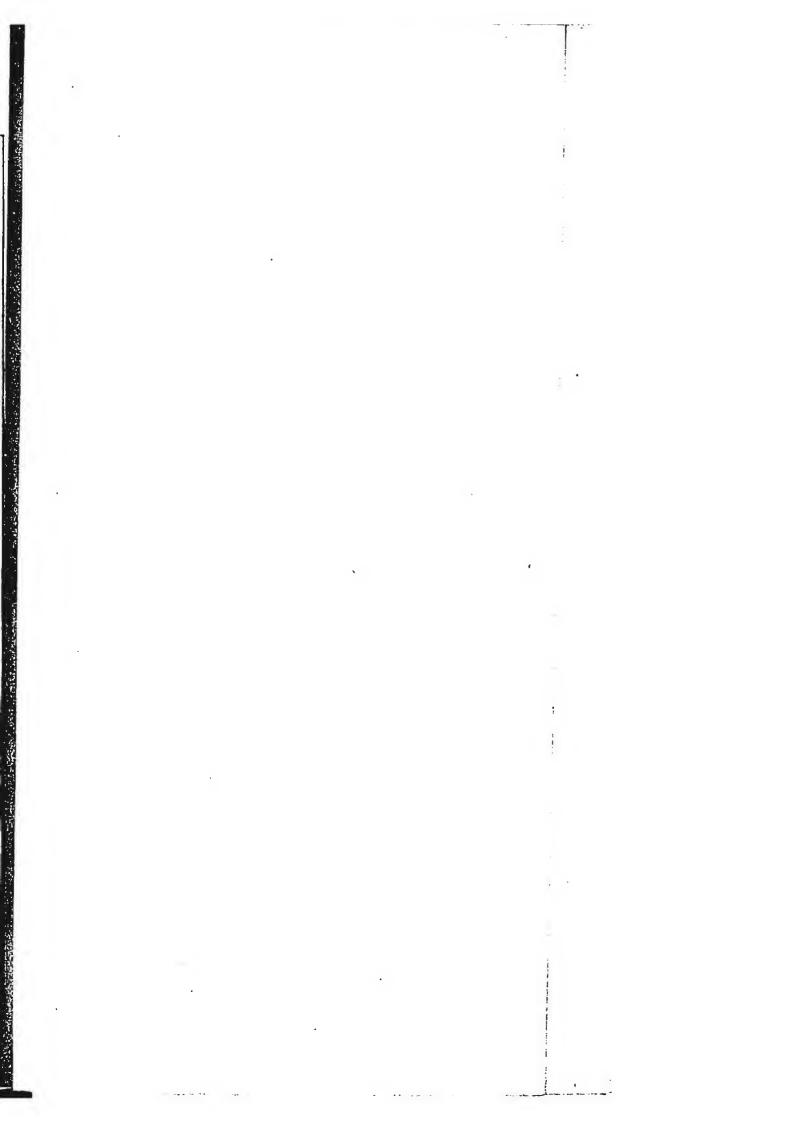

轉後通きるなべてるやくいきの次うれを淘ねり 百人一首改視抄序 きるかちろういやいもりば、なめとるちろうと らり先記は著書うしと、これとよ精してなる る、あくわ僕の書と引到してらち後挨核随 る人一看改說的は、国路電器冲师的著艺中的 信つむるは、多場了と多書る後ひてある改則をな うちゅのうていのちからはあらば、抑ち書くると そりつううううりいどして書はな人の時間

すらで、ちゃまちょうううかいころ をおむわりいかとうかけるとろうがあり うなっては、めている国をつかふるう 国群をこれせるめからいるからいては、 はあるるともであるないいろうなったろうち というなり、そび三ぬやなが上棒をるない、後はの おるるでは好すと考めるりしろしい 政院三十三年十八月 概為本村正韓

凡

太 百 是 L な カジ な 人 T る り、此 加 彼 爽 背は 9 먑 樂 战 說 古 此 度 玄 等の 來 出 排 和 し、弦 7 誻 々 / 訟 0 必應 舊 家 12 拘らず、古書 說 傆 見 は 쑞 を 川 あ り、且 交 N. Ø 3 3 n E 先 ح ع ず、紛 よう 哲 0 なく 々た 7 說 自 紛々と る L 3 衆説を T 考 Ū へ、殊 亚 T 斷 決 を成す、百 12 L 萬 すべか 去ること快 菜 练 人 らず、卓松 0 古言 首 刀 改 を を 悲 該 视 振 抄 8 博

め 往 な り、當 加 防 ^ 此 時 谌 た 0 を 3 防 校 翻 ય 刻 刻 世 少 者 しは な は 办 今 らず、 延迟 升 似 五年に 閑 9 門 して、本著 人 樋 口 宗 の成 武 7 し りし、元 T 往 旅 k 12 五年より五十七年 原文を 削. 除し 叉 は 0 改

る

延 个 (ii) 5% 敗今師  $\mathbb{E}_{i}^{c}$ 3 0) 刊 殿 B 0 行 极 の あ ·j-り、元 な 本 Įζ 庭 战 脉 の 爽  $\exists i$ . ઇ ills 华 0) 季 间i は の自 U W と記 珠 序 庞 七 あ 珍 5. りて 製 9 n 元 呵 級五 或は 別 梨自纶 此 作 歇 季 **夏**撰 7 の原本により、些の節 よりて序を作 とあ り、原 本 n 12 る は 12 序 略 は ţ と あ < ય .5 加

iï X ři 纹 拉 儿 例

る

の

自

序

战

從

رگا

1=

設せず、

板 本 12 拟 < る 所 の 追 菪 は、 師 自 SE 0 原 本 12 は あ 5 和 必、必 彩 0) 寫 め 之 を 附 記 す

. 阿 闊 梨 战五 + 音 · 🖾 1/1 於 平 0 所 脳 を 觊 b T M SY 5 n た n は、い か 10 は しきところ

あれど、そは原文によれるものなり、

得 本 書 亦 原 中 他 本 谱 9 £ 1 より を存 引 用 して 반 る 記 ものは、一 軷 난-5 K 共 原 杳 \* 參 照 世 り、出 所 0 不 明 な る は

下下

r

す、板 原 告 12 本 萬 71 梊 は 0 總 歌 7 を 萬 引 粱 5 の 文字 處 萬 を用 筄 0 ゆ、今間者 文 字 12 t 0 n 便 8 z क は あ n 7> ども、金 り、総 T < 筑 は 永 草 板 假 9 萬 名 菜 \* 华 以 12 . 7 む I

りて之を改む、

原 原 谐 查 71 12 古 古 歌 歌 を を 引 引 < < にたった 15 歌 E 华 ^ 8 は 記 萬 3 薬 10 级 5 . ય 第 += 0 办 を萬十二、拾遺 り、今 共 所 出 の 集を拾古 歌 华 を 附 今集を古新 記 せ 3

古

华 2 新 古 Ł 記 반 る 類 少 な カ> らず、総て てれを改 め 吏

原 草 を 12 出 र्ड 5 游 罪 游 1,2 少。 請 納 13: 言 刹 9 討 枕 بع ئ 草 子 v と ひ、白 游 少 氏 納 文集 言 8 b 記 罪 し 15 白 文集と 氏 文 华 v と 交 N 72 华 3 E なり、今 杳 け 原 文 は 枕

明治三十三年十一月

£

と

用

人

沙卷

神

授

あ ても 12 战 カ> · Ø 秋 て作者の名をつけて世にひろめらるとい ねとおもはね 庭 ÇV. く埋れけるにやとおばしき事あり、 首とも ず、後 色,伊 \* そなき 雅 勢 の歌は俊 經 から 卿思 み 小倉山莊色 l જે. 歌 3 かき遊 一窓居して、百人の歌を一首づく あ ٤. Ŋ を本歌 るべければ人のみぬ所におされけるを後 成 入山にてもまた嗚鹿 卿 紙和 の歌 の一よはかり 1= 卵 をか てよ 歌ともいへり、人べきがいらぬも すめ まれたれ は 殺後 3 n 9 新 と、此 た 狻 へり、されど以末の 拾 なをうさ時 り、定 拾 迣 色紙形に 中皇 巡集 郷に 家 اكر 定家 卿 嘉 建 \$ 战 門 秋 保二 杏て、除子にお 院 迎難 0 [[{{ Ó こに子息 夕茗初 歌を 华 波な 人々も、も あり、入た 當 內 沙 犯 る 歌 災 す人 秋 身 為 に、詞 0 る され 歌 \* 7 家 + あ 卿 श्र は 五

人一首改製抄卷上

板 本 E 拟 < る 所 0 追 菪 は、師 自 SE の 原 本に は あ らね ど、参考の 為め 之を 附 記 す

间 Ä 梨 战 Ħ. -|-Ť ı þi 於 乎の 所 慰 を誤 りて Ш ひられ たれば、い か 10 はしきところ यो

あ れど、そは 原 文 12 よれるも Ø なり、

本背中 得ず原 本 他 Ó 꺕 より引 ましを存 用せるものは、一々其 して記 戦せり、 原 沓を登 照せり、出 所 Ø 不 叨 な る は JĿ ť

す、板 原 りて之 谐 本 12 を改 7 萬 は 菜 總 9 Ų 跃 7 萬菜の文字を用ゆ、今讀者の便をはか を 引 る處高 薬 0 文字 によれ る ય あ n り、総て究 ども、多 くは 永板 革假 の 名を 萬 薬 华 以 12 .7 t 鸖

原 原 普 む E 7 古歌 古 歌 を引 を引くに、たとへば萬葉 くに、歌 築を記 からず、総ててれを改 3 いる 华第 . રહે 十二を萬十二、拾遺 9 あ り、今共 めず、 所出 の 歌 集を拾古 华 を 附 今集を古、新 記 世 6

古

今 築

飞

新

古

と記

せる類

少な

 $\underline{I}_{i}^{n}$ 原 -J. 書 と 12 rili: H 1 15 罪 清 12 少 : 15 (19 納 沙 Ħ 納言とも 0 枕 草子を清 v ひ、白氏文集も單に文集とい 少 糾 言と記 し、白 氏 文 纵 を 文 ひたるなり、今原文 纵 E 書 けり、こは 枕

£ しを 用 人

叨 治三十三年十 月

爽

144

撰

首歌 背あ 作者 そばで久しく **けるを、百人一** 定家卵老後に 心 良 らず、おのづか थ 親 合 0 7 つ ઇ め 王 ť カ> 12 て、作 秋 0 はらず、後の歌 力> ね ક 歌 膇 S を雅 埋れ と、伊 そ なな 小倉山莊に隠居 者の名をつけて世に 首とも、小倉山 B なさみ 經 ける カ> 勢 は 卿思 よへ 82 から は俊 歌 B L にやとおばし E. る カン あ Ŋ 成卿 か遊 莊 か、雅 を本 る 入山 10 L ~" て、百百 **の**一 の歌 财 紙 經 歌 にてもま CV 卿 12 n 和 き を ょ ろめらるとい ば、人 歌 人 は てよまれ の 5 S & S カコ は 北 歌 すめ 9 72 僻 カン あり、紋後 嗚鹿の み を一 b 有け Ś は新 82 たれ り、人べきが 所 首づく色 n るよ と、此 後 拾遺集に lt た なをうさ へり、されど当 り、定 拾 なな L 八 中 巡 II. 级 紙 家 皇 n 定家 に、建 形 御 時や 泓 V 卿 计 る 5 抄 71 は 門 保二 迎難 末の を、後 E 院 秋 AJ 人 むて、除 もあり、入た B 0 别 の 夕遊初 雷 歌 E 华 人 波 子 4 子 內 な K と カゴ 給 息 إك 歌 災 る ર્ય 犯 身 す 秋 B 為 お 9 اكر 歌 をつ 家 る 詞 十 7 7 人 泖 n रो は 五 あ क्ष 12

व 首 앷 视 抄 怨 上

とう というなま つくごろいいか

似

あ

元

<

選ば は、災 秀 えらば 此 首と 歌 B n W. の 首 好 72 中 n 元 そ الا b の 华 0 T 计 とみ 秀 8 7 比 被 歌 ょ الا ય 终 えた とて や、又 まれ C に あ 出 選 3 詠 72 そ 72 ば ば 歌 るをこく 和 n 大 ど、彼 £ し 72 槪 る カ> な は どに に ひろ 7 ば、今引 8 5 对 とら 计 有 n ベ 所 n n カ> 72 の 二 ば B n ٧٦ M ず、お ば、新 真 歌とる 华 逃 の H 勑 ر ا 批 者 < 選 1 入た 集よ B はまめや お る B n b **~**" 12 ば必必 後 5 からずや、家 など n か な が 作 1: る る 省 亦 歌 此 お 隆 શ の 百 の 有 首 卿 ļ \$ と 0 1 W 0 歌

追 七 形 る 歌 明 隆 可,哲 क्र 際 雅 考 沓 ょ 月 な 之旨 子 2 み 配 經 7 卵芸され B ج 12 つ 3 0 明 初 し 8 彼, カ> 鄢 文 月 H 入道 は 侍 9 してもて遊 12 配 芦 す 财 形 ļ 云、文 ૃ 魁 る 8 ば を背て、各 かなこれをもて思 て、後 切,雖 に、位 12 定 胚二年 家 3 德 72 12 極, びしは、その比なは 卿 見苦愁染 よみ 大 かき人は 战 9 非 あ D 5 72 左 カゴ 大 る 3 山 臣(和歌 おそ 歌を 叉 雏 ふに、歌 莊 日 風 送,之,古來人,歌 7 予 n 色 お 本自 雅 ら世 人 あ され の 紙 华 9 の 浦 形 9 不知文字 に行はれて優な 姿を沓 7 9 12 雜 12 る色 力> 四 波 力> 各一 < 加 0 1 数 AJ 茂 小小、嵯 7 ~" 紙 色 ょ 3 首 71 0 形 は 紙 ļ I 上 L Ł 岘 य 自天 12 申 2 保 古 1 るす そ n 72 申 カゴ よりつ 院 の 12 智 3 侍 堂 院 3 13 n 计 0 t 天 子 み は、 み 9 n 院 72 A 色 12 歌 ば、色 我 子 カ> 以 紙 L \* < 來れ 來 ઇ إلا 形: て、誰 時 紙 入 カ> 加 及家 校式 8. 1 77 0 72 9

を撰 i 杳 M 12 B 泳 雅 र 圣 L 人 < T 亚 集 くきそ 考 て定 る 瓜 华 せられ、山 N 12 X γ. rþ 人 何 嵐 见 家 る 院 に、小 П え の 9 71 卿 入 山 12 S. は 道 部 倉 首 り、海 业 の の たるり な 12 新 の 0 太 山 र्मा は 古 塱 非 家 お छ 為 大意を古 Ŕ 个 t's 家 卿 12 Ł は なるべくや、定家 信 华 n 太 俊 卯1我 寺 に至 战 72 川 成 し 杉 來 L 花 力了 P 卿 の はか りてる、此 5 が 過 CA 2 施 の 72 tz て、普 17 72 り友 防 E し b 有 ţ, よりつたへられ E て途 來 叨 卿 山 とそ頼 る 7 n 0 莊 の るは、定 られ 古 わ 月此 は 山 抄 非 和 71. U 本 L 傳 歌 小 の もとよう 意 色 家 B t 倉 說 を しとみゆ、又新古今 Sn 紙 M し 百 山 dili dili あ 形 < お 山 S 嵯 は L な 0 莊 な n 非 L 事 眓 は 此 小 ど、叨 Ł を 倉 尬 な 山 12 h 莊 み 有 見 山 の 三代 之 12 月 あ し 办 12 ¢. 72 事 7 記 72 あ まり、 华、俊 り、夫 椴 の 0 風 め 3 詠 古 古 L 雅 75 成 水 松足 に、右・ 12 木 今 华 此 卿文 や、此 强 抄 华 G 9 文 首 12 風

## 天 智 天 皇

郊三 子、
。 芯 Œ, + 别 九 后 王號田 变。 化 瀧 天命閉別一 女、即 原 灭 泉池 息 極 貴 天 天 親 皇、為皇 皇 E 也在 天 子時 位 智 天 + 御 年、古抄 第五皇 名、葛 城。 云 號山 子 11 子 亦、中 原 天 泉是 大 兄 腴 1 子、舒 也光 仁 叨 天 天 Ė 第一 £

7人一首改觀抄卷上

凡此百首作者の系闘等諸抄に委し、今代略を存す、

秋 作版 みい 庭り 歷 F あ 廬 後 0) は 人 務' 计 3 る 的 カコ 3 逃 田 洪 を 田\* N は L n 以 人 書 US. お 战 P 水で ど心 便川 < り、か 遞 の 秋 し下 承 E 胩 なら 訛 と मि か 4: 7 ょ な 事 9 2 は は 12 9 よき ર \$ 枔 ず、旅 心 < して、また めり、それ 题 名力 S な な 岩 薬 L ほ n MM. 12 せ給 り、或 り、我 保切和 らず 3 の を 宿 E の 见 游 川 71 S k. < は 衣、 をも守り、又そこに ^ 四 叉 人 < क्ष **V**2 と戦六 3 ほ 土 手 萬 ~" 織 L は 剂 カン は・ 迟 Ł 4 9 女 T 梊 办> 推 のこま 12 ٤ 执 透 心かい を の H 帖 12 なり する は、古 間 略 なりて、辛苦を 支 は 田 第 0 1 作 遊 せ 3. 校に ·C 來 るな る 8 ö お ほい 12 をあらみ我 ょ 此 のじ 杏 な H は の・ り、思いまと 粰 て稻 て、たか め 我 きをいふ、その り、是又高 5 カ> る と L 1 ほ・ 3 扱す でとく、是は土 を熟録 , は 天 0 ほ 子 步 たはりてよませ給ふ は 例 9 るな 薬 E お の し U 0 歌 衣手 な 12 ょ か છે B K 12 り、萬 透 K5-み 机 お 9 出 嗣 Z もす 1: 間 25 な E で 4 心 は 民 薬古 ょ る 和 n し、花 し E り、カント の は、西 T る ઇ v 5 名 1= わ 介等 迅 繇 所 災 太 3. 0 お 9 礼 薬 9 な 字 な 巨 め 加 はい 加 إك 0 5 り、苦 毛 ઇ ٤ 12 Ŀ 2: は れ て、天 有 七 b 小力 和 यु 計 3 萬 カラ 夕 と を 山华 入 訓 云 の 菜 歌 子 72 お 咫 C あい 田州 は な 刈 1: 藲

12

不

i.i

0

歌

な

9

5

な

õ

É

漩

5

亚力

作活居

は

ģ

12

太

人

きの

AJ

礼

AT

П

ろ

づ

1/1

则

る

t

3

腿

12

<

だ

以

なり、

灭

5

老

け

9

的

5

は

の

2

II 人 首 蚁 凯 抄 公 Ŀ

とりて

持 統 天 皇

第 越 四 智 姬、大 + 代、節 [ii 菰 高 我 天 山 原 田 凝 石 川 野 P. 姬 女、初 天 皇初 天 武 為 A Į, 女 后在位 r.j: 部 + 此口 年 野! 證實 良; 皇女天 智 天 皇 第 二皇女、母

春 す ट् T 夏 きに け 5 と 白 妙 の 衣 ほ すて š 天 の カコ S 山

良, 而すべ 有 彼 訢 ご व 级 之と T ~" 今 付 朝军 9 古 る 12 や、是 Ŀ 时 华 な E E り、但 指数 句 Q とい 3 又心 神汉 夏莎 8 卷 庭, 來生 是 如 カ> V 人 は は 能'良等 迴 で 山:之。爾一第 しら カュ 理 35 カコ はら は 12 體 復 四 來 ずとて入る おきては あ ず、赤過、 何太就 輕李 0 る 字を 引为 字 此 2 有背 て、夏來にけらしとは、同 カコ 述
こ
と
な 點 討 E 付 けらけらしはけ 71 とあり、今家、夏 は べる、今の なずらへて思 孤 し、衣 薬第一に 乾 贴 來 有 0 るらしなればさにと 膝是 ふに、夏はさぬ R ごとく もまさしく 之 原学 宫, は **华**第十 なら 御分 同 宇天 L ば、水 九 は 3 らし 皇代 0 ほ 第 + Ø -Ke L E 云寒過 字 歌 天 た につの 褪 是 ż 个 اك 专款 ع SV. す 御 暖水. とつ 字を 點 ~ 製 過至 す

自

妙

とは

白

さは

本

色な

n

ば

お

H

<

白

妙

の

衣 E

ષ્ઠ

袖ともよめりか

(-

山

は

大

和

國

以为

來+

《向者云·文·

選

宋

正, 登

徙

子

好

色

赋

云、是

時

向

赤

之末迎艾

之陽これ

3

同

じ

心

な

町ル 衣 8 2 75 + 山 奥 人 ये 40 S カコ カン U 市 な 111 作 た 5 2 叨 あ じ थ る 12 11; 5 奈サ n 那 1 山 り、され る 力> n 7 な 2 10 み そ を、白 乎" す 訛 12 山 ょ 9, 3 12 衣 兒 īij# 7 籼 て、高 來 お を み 12 は Q 的 力> 计 山山 布 る う 中 **A**A 炒 ば JI's 82 n S な < 9 加" 抄 तं 饭 消 ば S 得 る ほ 0) 7) L L 文 郡 ع 4 12 L 衣 0 た 8 す 茶 Ì から 湿 黑。 て、白 と、時 U 膝 漎 風 Ē 時 72 3 潮 は H +:남 衣 ¢, な 少 原 す L 妙 4 山 俗 n 织 兒" をとり 宮より う な 歌 n 8 12 節 た 妙 ع の 1: ば 5 ĸ. を 吕" 衣 圣 z の の 太 は・ 出 越 75 我" h 太 L H 衣 衣 H 0 よ Ŀ 出 近 爾-と E 12 所 \$ ŧ 位 n す す L いふ もか 努' T 7 ば 7 < 心 歰 73-ば 8 1 9 云か H 見 保水 あ 衣 衣 自 は 人 な 歌 給 7 Ş ぞと よは 佐サ をね り、此 そ な Z 妙 礼 な S らせ ば る る 流ル ベ 8 の ^ 3 S 4 き、浴 り、ほ から いよ を 可力 叉 衣 L カ> r 歌 ぐとは 給、へ る 蚁 7 []·n 人 8 萬 规 布 和 なり、 多 篮 下 S 人 す L を 栾 12 は は 自 ば、 す 白 ^ あ 第 S 衣 は .7 お 何 力> 音家 山 り、仮 り、浴 布 + さは 妙 す 太 衣 ~" は の 話 し、古 片 12 少 ~ の ほ < カ> 四 首 分 圣 に、筑ジ 雪 见 で双 Ļ 綠 は 4 ほ な 0 U 7 19 衣 カコ お 俊 12 抄 る 世 L V 詩 波^ 12 3 V る 住 3 る 12 \* V カ> E の 啊+ 家 な ار 2 12 य 2 饭 1 入 3. 衣 から で める 5 啊-開 Z. お 村 T 7 な 雪: 12 カ> 9 7 箱 饭 E は 0 カジ 山平 7 帮 V お 3 は よ 文 ほ n 伎\* 灰 ~ 办 ¢, < AJ 0 3 K 3 帶 ¢, E な 3 は 云 T V 5 0 H n 力> 箱 彩 山 131-0 PH PH な ほ の n 調 n づ N S 0 布つの 年 は Ø n る 산 ば た 4 カン 也 良りけ 香, 過 14 あ。 そ る る E 見 で 8

ま

2

の

な

し、 製 は 臣 溆 圣 た 叉 4 尴 F 衣 0 8 双 B め 12 3 只 7 は 扩 2 释 办 5 知, 校 t す 今 S な は ŧ 布" ~" 香沙 せ は b 3 र इ H. Ļ n 山 ず す。 然 は 非 12 12 ç て 뀏 る 上 n か 侍 农 ふは、ほ り多知 ű 歌 波 ば H 5 とも 9 盐 8 L 儿 うち 굸 ~ カ> をみるにい 37." 文 2 すとい < 字 つ 瓜产 山 人 3 H 3 1登 12 なる 太 人 衣 亚 な 8 E ほ 音 を、衣 カン きを、と 炎す S 迎 し ^ 72 亦 H 心 る 3 ö る 一得ら す を 中 か 嗣 山 てふ に、知が < な 岡 緒 n る V な L と改 砂 人 と 歩 を、登 R. 的 ۲ の h し 8 めら 3 8 あ 以 T る お 暗 切 あ を n 四 推 そ 四 知 ば j 也 た つ な 和 せる 但 ŧ 3 力> n 狐 事 な X -17-ば Ŀ 3 2 る d's ष्ठ 給 萬 7 < うにて、 8 移 薬 S ٤. 心 此 叉 12 L 多 は 出

1

逼 た 叉 **A**3 迦 迦。 め 闸 人 面 天, に、大 の 名 兒" 4 歷詳 帳 23 占, 命一十大 矣 **V**2 和 卿 國 忌少市和 は 部汽亚国 B 天 後 否 逃 灭 カジ 汕 否 天太玉 山 抄 T に 文、5 山=. ひ て、近 坐, るなりず 命而內数 2 构约 战 の 汉 3 命 H ilin ح カン を 72 AJ 天, 祉 L 香" 此 た CK 礼 らを ř Mili 8 गा B 之 83 な 点\* 牡\* V2 E どをまつ の 5 1 い 太 庇" し 衣 7 小 は 之 同级 さう n **I** は 樂 る U を な 而 1 力> や、街 収, < し L C N 虚 否 긔 82 み T を る な 紀 山 に、す 云 9 た 之 **介中臣**  $\mathcal{E}$ 天, 波 あ 2: 2

40 ほ t そ後 K 羽 浣 9 御 防 ょ 5 後 歌 9 性 改 3 て、作 浴 台 0 俗 と 出 7 氣 高 力> 3 h

**追**考 以來 紀 は T めてき近 にてふと置た 太 T 利 な 38 てふ ļ 際 以一あは B め 古 3 今 集 てふ i る 次 < 歌 ~ n ると へる 総二 战 3 T 8 なくるし 太 上 み 嗣 a ح بح 12 小 みて (0) E 至 月 L S 野 继 を 小 然 T なるとい ^ 71 9 干 用 町一うた 办 るごと るべくや、 \$ 72 T 天 太 た 9 る

8

み

is

72

り、殺

後

逃

华

太

F

天

皇、冬來

T

は

衣

ほ

す

カ>

<

山是

は

此

新

古

今级

12

入

72

る

御

製

12

全

くよ

12

¢,

B

L

E

cz

浴

الا

お

<

n

T

獨

贬ら

んこの

ていよ

も哀

てよ

の

詞

2

7)>

Z

12

して、なるといふべ

き處

へる

詞

9

所

12

川

CA

來

n

る

Alt.

あ

9

同

L

古

今

华夏

<

8,

w'

7,

坐云

心

12

T

ょ

<

聞

え

た

り、さ

n

g.

中

世

1

ね

اك

戀

し

4

人

を

みて

し

ょ

9

亚

7

太

物

は

輧

そ

歌

を第二

lz

お

力>

n

た

るは

陰陽

の

型

をふ

<

め

る

12

P

H

たま

は

b

得

カゞ

た

し、右二

首

Ŀ

治

ŧ

n

3

世

の

み

カコ

R.

の

御

歌

を

葪

12

お

カコ

3

女

帝

0

御

H

るら

K

月

12

ほ

す

七点

初

力>

b

の

路此

ほ

すて

よと

V

^

る

涧

も、お

ろ

カコ

な

る

I

12

は

う

店

の

好

み

71

随

N

T

お

F

つ

办>

なく

な

n

る

なる

べし、新古今にみねこん

て雲に

翅

やし

F

の

み

よめ

ば、労婦

たる詞

づ

力>

S

多く

別

ゆ、され

ば古歌

9

詞を

改て、時

12

叶

ちるしも

本 脉 呂

ï

人

首

獘

观

抄

松

上

柹

人

な 柳 此 石 者 人 5 九 12 3 時 也是 5 て、右 水 九 左, 见 未 は 桃 仕 0 は 往 歌 0 箱 あ 本 Ľ, 云、此、 F 12 ょ 古 狡, 奉 歌 枥 歌 5 の b 姓党 5 菜 北 は 本 3 3 뱽 à 6 第二 7 Z 出 iiL 尔 歌 朝 氏こ て、石 當 と थ 死 朝 51 を 胪 15 n 12 ---首、 z せら n 人 臣 り、もと 浴 よ £ 見 3 9 考 麻 庚 ٤ 3 の 守 亦 6 作 b 3. る 第 n 赐 辰, 图 者 み の ^ 8 は 12 年 12 る T S H 周 + 歌 あ 9 栃 1/5 作之 り、同 إكر H 本 泧 然 证 华 官 n 本 ż 出 持 3 昭 な 紀 ば、今引 72 る り、空歌を E 天 E. 統 洪 0 ٤ し で 17 12 あ 3 臣艺 天 內 显 注 桃 1: す、第 第 ٤, 名 5 皇 77 9 七 本 な r 庚 ---7 皇 の ţ, 氏 b 夕 田\* に、七 夫 子 辰 初 CV 沓 胍 Ξ T の の 人 战 + よ 天 澄, 記 し 下 歌 は 12 を、天 抑む 天 夕 八 石 b は 福华 3 L 9 ŧ 歌 武 省 桃 郡多 見 1 见 人 n 麻 任 ا ب 天 天 武 文 呂" 九 政 本 九 な 泚 は 子", 天 た 皇 + 朝 ょ 72 等 る 7 の 命、 淡,除 り、人 白 皇 5 臣 詠 n カゴ 12 • E + 瓜 の 是 ば P 9 12 纸 三年 脈 第 九 13. な 日 此 P M b 呂 3 n 本 年 七 親 5 支 お 文 家 9, 12 紀 7 族 かっ な よ n 而河 . 3 武 人 大蒜 の 3 监 اكر じ 级 な H 三 天 初 天 麻 盟 第 E n る ば る 輪, 足記 就ラ Ξ 息 呂 9 天 な + ~ 12 S + 湾 浴 は 君 や、天 り、但 3 お 0 武 四 歷程 父 等 の 八 末 國三 £ H は 待無 抑艺 武 省 亂 0 で Z 朝 叉 家 よ 叉 詳 あ 2 五 御 t 人 作 华

あ

E

引

の

山

鳥

の

尾

**の** 

し

た

ŋ

尾

の

な

ילג

E

夜

を

S

2

9

か

B

ね

ん

C

永光 り、お 拾 引 お と 歌 り、口 あ 人 بح L 出 2 2/ す H 逛 そ 3 九 な カン の 削 71> < 华 ď 校司 戀 3 の B 8 ば 水 け **は** 後 平, T 三週 す T ょ なら み 紀 な ય 4 12 息 证 ح 入 るべ ふみ り、公皇 1, 2 る 1= य 0 12 n 歌 C 25 の 心 拾 しらすとて入れり、もとは萬葉第十一 M か t T ļ る 巡 歌 の し、若 산 n غ 宗 力> 地 り人 だに は、新 山 华 ど、か 左 紀 v よ 11 T あ とせ 本 は 12 な 太 し ょ 12 或 5 Ł र 千 る 紀 n 有、ことに 再 跡 砂 は り、当 城 多 治 綠、公 は 本歌曰と T る 脚 ず 私 12 樂戀 せ 返 記 後 くま必 Ł 懋 12 П 家 2 望 計 に、山山 0 木 ય み の ニに 萬 せ 人 V2 少 0 歌 E カゴ あ T 給 へり、今 楽 御 0 杏 AJ 行 說 し は 9 今 人 华 は if 引 < 火 之 詠 中 支 12 丸 9 10 D 0 42 り、定家 12 時 同 E の る ع 7 引足 歌 歌 ય の 御 じ、萬 7 ¢ し 大 あ 歌 圣 iL を t り、かい 本 lz あ か を人 とらせ の 卿 b 7 の 注 期 L 薬 Z 行 せ い 4 用 12 綱 引 计 被 密 12 E 引、 らる、 丸 に念友念毛 T 出 り此 足 卿 る 柳 つ 云 の 4)-紒 滅 の S ٤ 过 >\* の カ> 12 12 此 り、然 歌 P ろまり 只 歌 ^ な Щ 72 Ł if rs 3 兩 5 રો 1 3 بح n 7 12 ^ 9 り、叉 L る歌 ٢ إك n AJ 首とも ょ は 足 人 枕 企。 ば な 給 は H Þ る य 疾 洞 み 入 人 疑 4 る E إك 72 萬 後 0 カ> に一あし と \$ إك 女 اك 足》 撰 尔 싱 3 多 t 12 薬 柏羊 や、同 の り、今 洪 の 作 道 **の** 人 10 刚 普 7 ح 老 之' 逖 办 路 P 引 は は S る 12 山島 す とつ 未 35 L **Ø** の 此 あ L だ の CX あ शु 歌 詳 界 歌 引 dr. 19 12 Cl n 3 尾" なり、 歌 說 萬 の 0 み は £ 8. 為 12 0 2 粱 み 部 な 办 文 0 足 AJ N 1 山 な

引 かびひ 谷 礼 飢 3 n 而产 ょ IJ. Ds. 心 と を 3 哎玄 ば યુ 8. 尼 狐 つ 諛 を 川 3 戀; 水\* な Ł רגן रु 10 良多 能 9 ř 22 右 3 < 4. は 非 ^ S 0 ば、し 4 武" 山井 3 あ E 人 人 谐 1 T 9 六六 7 J.F क 12 何 1 カコ रहे **311** n 0 L 山 だ ょ ば、足 同 谷 許" は £ ¥2 み L R. る 帖 个" 序 ö R 龙 B 2) 知 12 し ~ 婆~ 引 だ 尾 は 9 ય 0 5 て、 歌 山 あ 77 11 尼 T 峰, P ß 0 n の S 别 Įζ な の 向をう は 說 た E い は る一秋 な 12 ٤ る 文 し を を る ょ य り、それ 足 1 端で 字 て、唯 25 程 め し 引 風 力 山 あ 12 問旨 3 5 を る な T 鳥 の 為六 若 E. 比 は 用 CL に 雄 足 9 2 82 云.1 心 T 4 ょ 2 かるか な 身 Ų. ~" を 彩 打多 り、山 し、重 立らず せ な は 引 n み ょ 0 蟬: は し る 8 狆 7 \_\_ 3 *"* 只 ß 庭 み 柳 くる 胩 2 4 秋 S É 人上 山 を 人 Ł の 0 12 K 2 0. 机 0 事 S 13 從 と 9 息 支 和 12 我是 Ŕ 72 E 8 尾 1. 9 n 0 は 山 0 战<sup>†</sup> 如<sup>†</sup> 扩 かね 泛 ĸ. な 12 3 ま 5 7 な 島 E る、夜 4 3 柳 亦 り、なべては るを、片 力> 9 り、説 E 尾 3 比 E 何一 < 礼 獨 3 ょ は あ IJ. 為 は 计 12 し 假 み、雨 伦 S n 跡'は お な 3 N ¥2 名 太 \$ ど、又 酒 11]" 萬 n E 蹇 9 12 IJ£ のミ 山の なそ > 亚 薬 は b 少 は  $\Pi^{\,\mathtt{t}}$ を 家 な 納 रहे 第 カコ とシ あ 尼 5 办 9 行 八 U 言 和 0) 3 萬 說 \$ を 7,1 2 校" 家 h 1 办 ず、支 8 3 薬 毛型 排 12 し 36 カ> נל S だ 化 よ 32 似 71 だ は な 雕的歌。 山 蓝 息 カン 12

連続を 連算 為原 武 赤 别 P B 古 G 日 7 天 鸰 本 人 す H 今 名 0 山 盘 0 提供 0 る 紀 赐 朝 な は 12 0 邀 兀 の 部门, 父  $\exists i$ 9 にや、今 ये 9 12 SI の 12 部 赤 此 字 H 亂 と云 延 十 て、萬 人 人 1 氏 3 な 未 0 詔 部。 將 3 4 計 り、山 為山、 四 は 12 は 人 £ 12 5 書 薬 宿る 山 华 有 17 1 ょ ず、より n 12 補姓を 代 Ħ. の 逤 ح 26. 和 礼 12 た ると ガ, は ばや つ K 亦 灭 力> n 3 Ľ, 韶\_ カ> は T は は Ţį. IJŀ 人 1 3 72 薬 山 光 日 以 П П 不 0 0 \$2 ż 先 と 第 H 0 仁 本 部 卻 本 氏 密 六 帝, 賜 紀 Cl 赤 な を な 爺 h 灭 後 12 り、こ 御 H 5 9 11 る お 人 ば 12 紀 3 闸 名 る H M 第 を th カゴ 憚 B 宗 及。 始 る Mi. 事 部 n 桓 2 S 5 日岁 胶 人 O 紀 元 ili 延 は 宿 近 T カコ 缝分 之識 ~ 名 12 年 な 部 瀰 大 歷 ili 0 3 E 俳 1 な ઇ し + 邀, 8 御 伴 り天 沿 = 郢 自今 り、天 则 と 8 そ ŢĬ, 0) 詠 圣 라 1.1 來, な 0 S 华 य 人 み る 以 內 武 目, 平 2 伴 は U 紀 1= 力> 部",小力 と、い 八 n 植 E 後 龤 12 灭 12 て、やまべと 5 年 る、に ji, て、夫 ય اك 鼠 n ょ 武 北の 人 业 据名 十 H かっ 天 山 め や、又 で n ょ E 逤 り、土 で 盘 改。 Ξ るを、古今 避於是 出 3 の AJ を 年 贞 S 歌 山 2 佐 ょ 山, 山 1-人 よ 人 部 ħ 兄 \$ 部, 部 人 П 浆 U 此, と え 浜 今 E H ار 3 記 宿 S E 姓,白针 に、大 山土 1= た ば 3 刻 名 瀰 3 Ž 12 邀~ S) な 1 12 序 S S 1 1 S 髮"。 ます、 5 ż 作品 山, 8. ま ば 人 桓 H 12 内, 7. る 部, Æ 初 は の

百人一首收觀抄卷上

Ħ

含人あり、

[追考] むてよ ことに まん 思 山部 U ときにはともとの 合すべし、 と背てやまと點して、帝の御 みよむべし、図 諒を避率 人とむてく るは 例 12 のよみくせなり、大件 たみ とよめ るたぐ

田 子-の 浦 1 打 出 T 2 机 は Ľ 妙 の ふし の 高 根 E 雪 は ふ りつ

老 浦乳に 山 省 新 は 大蒜 古 と 赕 Ø 載ることくは、前 业 心 王之命恐夜見鶴門などもよみて、此 今 đ) 短 iii) 人 歌 冬 図 12 ぎみ 部 な 此 避益 Ki? りて 短 12 n 歌 題 狐 إك 味 过 則 しらず 冰 今 あ 雪 は 自 华 9 り、富士はす 2 とあ إك 妙 歌 ~" し、此 12 カコ 12 くて て、腰 ふりて、天にち り、もとは 湫 なは 句ましろにぞ、はての句 V 人 n じ 萬 3 と ち富士郡 ili より ょ 薬集第三に かく め のおもしろささらでもあ 後 る には 8 也山名富士は収郡名とぞ、都 の 3|1 いくや 古今 敷、芮 山, 部, の絶 薬第 雪 うにみえけん 宿 は 瀰 明 三に一変 赤人 ふりけ 望不 S 見りると有 太 力> 遊, 折 **A**D ~" 山作。 に、ふ 0 他" 们" を、こ 景 1E M じ 兒 否 泵 兒, diff 作 の 力>

Til.

12

ימ

lt

る、

追

富士

山

Y

俗

云

水

靈

9

胪

洏

出

すど、され

E.

萬

薬

邻

Ξ

赤

人の

歌に言文

地类

之分時

四四

E

從一神 ۲ 富 n 士 らを 左,"你" 山 記. 手高 ク 云、富 72 设计 士 ~ 山, あ 東,脚, 畯A 河" やま 有為 下 n 有小 布" 3 ζĮ 士" 能 P 荊 高 小 敬乎とあり 山 延喜二十一 柳 年三月雲霧 ft より有來 聊 n る山山 Ų + 也又 都, 山云神遊也、

<u>jų</u>

否

## 猿 丸 大 夫

ピ、公 官 み 古今序云大 物 ממ なり、 之 歌 欿 任: 72 は あ 巡 dik b 5 115 の三十六人の歌仙之らばれ H 興 友』 あ る な b し اك や、後 叉 T 主之歌古猿九大 歌 猴 12 九 の 置 は 名 かっ b < 12 Ġ. ت し b そ 夫之次也、頒有逸 1 77> らざ 說 か L あ n 後 りし n 何 何人 E. 氏 إك 信 の のなせ 人 や、され ヒ 與而 E カジ 72 क るに ど此 し、又 體 剛 些 え 鄙、是に 华 ず、大 力> 序 E 办 の 5 S 夫 外 び川 t 太 8 12 X n 20 S る る 0 人 ば 12 战 \$ 猿 怨 たらい 和 ય 九 あ 告 大 の n E 9 夫

おく 古 个秋 山 12 Ŀ 紅 اكر 是 粱 J'i À. 9 み 办 2 わ 0 け 家 な の 歌 < 合 旭 0) の 歌 證 聲 人 きく L 3 ずと有 時 そ秋 省 家 は 끠 悲 菜 i

Ę

らる、彼が の 意時 0 歌 合 0 歌 をとらると見えた り、又歌 のや う古 掀 12 华 あ 上 5 12 **ず、殺** 此 歌 丸 と 渡 かい

Ti 人 古 蚁 双 抄 您 上

や乳腺 住公 5 12 3 T 山 灭 知 し、常 は 云力 積 12 ば 秋 紅 ル 胜, 男シ し、歴 梊 は T 人 は n 0) 爬" 7 鳴。は 9 秋 歌 0 る 秋 3. は 音之胞 2 な 4 0 3 な 我 0 Ji. 0 数 の 初³け 處\_ ふ ヹ 後 \* れ 初引计 洛 Ġ み 5 4 . 1 省 宿 < 葉 D 亦 時' 此 は 12 る 南 聆点み 不等 AJ 誰 12 < そり t 人 4 る を は 胨 分 去へ 尤 之 j る の H 秋、か Þ る 妻"不 地 に、今 ょ 12 歌 松 はい 5 3 B から 問り審 菜 砂 址 战 かいな ず、水 心 來, 芽"の ない 9 つー 大 る の 7 子\* 事 得 巡 歌 づ 42 し 7 秋 20 之也、故,與、 災 n 灾人 3 散 3, 來 う 0 0 は 及處、無 朋 は 第 蓉 初 12 n 12 とは、 な な **り**いい 外で山 情だと \_ よみ る 奥 n 12 < T 山 थ ય 5 カゴ は 秋 E 災紅 無酒 つも は 12 は み 家 秋 办 んどよめ より 力> ぢ 應 n すべ な 0 b Z. 薬、 て、後 る 先 ば、こ v 9 您 此 太 9 C T tz 色 猶 歌 散 ベ 2 す まや し、此 冷此 みわけとは、是 悲 3 7 0 り、おら 0 此 付て、は U = 此 は 2 所 歌 L 3 3 松 歌 B な な 诣 カコ 第三句 り、西 でも 山 な म् 5 रहे み T は 业 P ぢ る AJ は 0 萩 は اكر 計 梊 後 5 古 3. 12 御 歌 な V 12 詩 勝 华 な 今集に、紅 12 み 71 た カュ よ 力> 6 郛 n Ę 分 地 太 82 5 n み C 秋 72 ば 朴 3 3 十にも「奥 7 Ø 合 5 物 來 山 つ 次 步 名 ·V 力> n 薬 汳 9 5 8 7 た な な 12 な る り、古 入 心 る 2 9 3 굸 k し 2 5 は、 薬 'क्षे Ŀ 2 H 歌 12 南 山二 اكر ょ 零 n 湖:

\*

案:險之事: 坐氷上 外資龜, 從二 n お 等 拜中 癥 勑 力> 天 家 Ġ た 孫 FI H ゎ ず、又 持 位 る し 納言、春宮大夫如故死後二十餘 本 りて、大 S 天 一安麻呂 を 紀云、 なり、天 降 川機反平及移京外、有紹介、罪復多 初 連次 大 射 至從 給 亦 友 延曆 伴 殺 0 Z 氏 ٤ 智 粉? L 持等山是追除名式 四位下左中辨線式部員外 父 すとい 時御 大納 四年 は 大 天 な 伴 皂 ð, 大 とは 八 口 先 ^ 言 の の Ŋ 從二位 字 月癸亥 御 に立し日臣命神 本 を除 文 別 孫 紀 在。陸 爽 なり、淳 9 旅 朔 て伴 多王 說 人士 庚寅 明 息 奥國遊 家持 赐 大 5 永 日共 Ł 和 中 な 天 主等並家流焉古抄に カコ 大 天 皇 武 屍 談 納 伴 n 步 な 未,华大 姓な 天 輔十一年拜發議歷左右大辨詩 b 8 0 る 平十七 称宫大 言從三 後 皇 御 事 V ٧. まで 訹 の E ^ 大大以本 る 年授從 位 いよ 伴機人竹 大 月 時 る誤 伴 道 大 大 0 友黑 伴 な ご と 战 臣 る 官出為陸奥按察 五位下補宮 命 カ> な 宿 主な と名 良等殺種機事 し、佐 り、又 是を引製りて 翮 12 家 より 伯 を賜 大伴 持死、 どは大の 宿 T カコ 内 弘 5 瀰 N 氏 祖 て、功 少 父大納 仁 य AJ は 授從三位, 字を拾 十 そ 糙 輔.歷.任內 說 叉 使居無幾 發覺下級、 人竹 此 四 用 駠 9 华 わ 世 G カ> 退 75 を ~

Ħ 人 ti 改 觏 抄 愁 上

事

な

カシ 8. B. 塡河 成橋以度線女といへるよりおこれ 寒き をも るころをいふ暖がたの心と思ふべからずなべての霜はあれども歌のならひはかく冬の夜のことにも用るなり夜そ 新古今冬週 歌 1,5 る る 3 るとよ ٤ य とか まよ 1 せり、 ご 校 训 人 E さくぎの 折 み 迹 \* < の 5 0 大 12 3 狐 板 しら 和 心 る P によくみゆ य 和 椼 わ を P 和 物 椼 內 やおくらん新 た ず、家 うに 得 楯 E 甜 办> E. T は せ v 作 和 12 集に 滿 n 人 い 九 そらに 忠 3. れば、景 岑歌 天 12 君 S り、まるとに 橋 とは は V. なすは歌 待 1 枢 とし あ に一部 古今には かっ n は V 叔 行 置 更 は、夜 てつば 紀 の 力> へるなり、六帖に 霜 弘詩 12 D るべし、又六帖に「夜 彼 の H の 半 歌 12 かっ 櫾 98 さを に先 り、支からば七 白きをみ ય 12 せる低 12 たそぎ 皆 お ય 有、韵 稻 く新 期 力> ならべて 稍 0 ζ の 0 の御木の 9 人麻 のみ 霜 Ø み のでとし、月洛島 椼 \$ ゆるこしろ の n 月 ゆる 夜そふけ あ は 上 や寒さ衣やうすさ 橋 呂歌とて、説のはね は 七 淮 Ł C 作 **学**業 橋3 よ ļ 12 かつきに H 前 の る 子 は はあら まよりとて といへ そ にける 1= 從 な とよみ、温 にふみ 深 り、和 0 七 嘧 仁 ば、は 却 H 縮 11 ね ج ζ 七 け 8. 12 分こと 滿 は र्ध は 住 部 引 庭 则 П 天 梳 和 إك の 伦 伦 E る 吉 E 綗 の 12 12 な

2

の

御

行

あ

新

太

作

n

理

太

3

华

過 n

お

计

~"

H

鳥

渡す なれ 稻 說 んこれは にこそごれは今の家 12 の ば、前 常 やいつこ夕貂 白さを の 右 橋を鵲 浚 み の歌 知 n 難 の は どろをとれ Ļ 梳 の 竹 祕 12 P 丹 持の歌をとれるに似たれど家持集もまてとには用が ふけ S 非 かっ 歌に、勘 CA إك なせ ぬらん市 るなるべ し ろ る米 る 0 カ・ ち し、千 の心 9 比かやうに カュ 人 力> けは 越 3 あ n 华 橋 に基俊「ひさ木生る し、統新 ど、此家隆 のまとほ 古 班)是 歌をとれ 卿 も此 إك 0 T る事 歌 隔 歌 を 3 إر 多 小 rþ て然らぬ 取 Ļ 鲆 12 刑 家 0 稲 5 没 隆 和 ¢, 茅 お 72 Zji. Mp tz くら 一協の 3 即之 り、或 12 窗 物

## 安倍仲麻吕

侍

り、おお

の

歌は

秋此

歌

は冬なれ

ば次第に

P

古 天 皇 似 第一 云、中 皇子大彦命裔 粉 大 媊 船守子が 也 < 办 n E. 此 船 4 緞 П 本 紀 12 み **シぬ人な** り、安倍氏は 孝元

天の 原ふ ŋ 3 け みれ は カ すか な るみ か さの 山に 出し月 か B

古 今彩 仲九 旅 をもろ [iij] 背に、もろごしにて月をみ てしに 物 ならはしにつかはしたりけるに、あまたの年をへて、えか てよみけるとわりて 注 して 云、此 うた は 13 力>

百人一首改觀抄卷上

五 は王 す、此 るし けしけらよるに 晁 りて できなんとて出 月 T かたりつ りまうでこざりけるをこの र 叨 卯 H 州 時 じ ł: と る さま、告ならの京に 綖 時 ٤ 節らざる事三十八年、玄宗皇 T 店 中て 仲 12 と カン रहे 9 や、此 v 丸 あ ょ 朝 たふるとか 기: 计 人、共 5 11/1 十六 の をうなはらとかけり、もとより め 12 詩人 歌 九 . 出 唐 成 た なりて月の ٤ 後 よめるは廿口の夜のことり同 7 詩 B 本國 節らんとす。此 D 孝 12 to 訓 りける、めい 証 けり、元 太 T 解 力> 物な 天皇 13 義 إك 居てみか れの詩を贈る置右巫王維 送秘 節らんことのうれ なり、貫之の 天平 らひ 正天 國よりまた いとおもしろくさし出 哲紀 じうとい 図 一帝に 皇 さの 勝資 人 の靈龜二年八月に丹比縣守を造 監詩 より ٤ 仕へて 山に 129 成 注 年に 义 太 て支 2 の にて感 Pf 待出 注 9 雨やうに カ> L اد 秘 縢 72 の カ> C お明 まか し日 から 海 たり 出せり、此 原 情 C 哲監となり、姓名を 秘 裿 S 逖 £ 残りな りな 行、中 背包 にて たりけるをみ りいたりけ しやうに 河 記 v か。 3 迎 וצ U 估 く開 \$ 韱 夏の 力> グ か 4 唐使にて 扩 宴 陸 0 72 75 けりでしによるに えた し は b 風 國 お 海 るに 12 都 \* रहे の人 યુ かっ けると 儲 朝 7 り、土 にて 詩とも有銭 芝 しろ 3 束 る ょ うま た 歌 衡 72 唐 海 8 の は 時、玄宗 使 め 12 佐 ょ Ŋ 力: 事 消 5 改 12 る のは 9 7 CA 7 H な 道 3 T AL. 出 Įūķ び、成 8 H か 3 な な 成て に ŧ 別序 を、さ は < 12 12 く は 2 U う は

管义 る、此 5 5 力> 非 ٤ 校\* 0 月、 歌 生 か 2 3 4 9 播名 麻 心 し 第 ינמ " な 凯 3 ili 0) 方 心 3 ^ रहें 得 7 之 許可 + 1t なろ H 調 12 12 L 12 台》 通 て、李 旋 战 は **E** 店 終 得 1 出 0 7 國者、 波~ 見 茁 tz थ 中 12 京 M 7 य ^ 旅 り、さ 伎\* 似 12 白 彼 安 る 歌 薬 放 るを 앮 し Ł 唯 类 月 唯 國 ifi 1 第 カン 2 官 力> 我安多里 有談天 も、振 み \$ 大 H 倬 7 0 称数 12 七 ٤ あ T 72 E 清 2 11 " 旋 3 め T 7 13 る 在走 ع る 朝 後 を 人 faş 5 ÜA 潍 出 之章長 12 詩 三 る ~: 衡二人 は 歌 カコ 12 所 ٤ 3 Ļ 平, **空**# 仁 彼 同 カコ 12 H 月 5 b 12 影山 切、は 敞~ 26 叨 乃 る 新 72 船 力> 战 振 太太五 丽 詩 傅, L 5 计类 春江 仰 相 勅 天 10 巴大 擲 日力 H 7 础= 3 51 华 Ŀ I 뫷 V2 家 多里" 雜 地 彼 0 1 は 月半 在計 から め S 8 築人りさ 四源 册 國 事 三 は 見 年 臣 之 承 同 家, · 此 E ₩, 空# 和 之 た を を 出华 じ 心 ば 奴" は 12 5 經 73' 3 家 Ł = 2 H 可力 歌 り、代 謝 山羊道 長 吉 は 出 年 T 筝 L し 朝 今 叉 影響 0 < 備 12 时 布 ~ -1-月船 臣に 祭 見 人の心そ 風 n 迤 佐\* 初二句 公 0 詔 脏 八 な 潞 S. 歌 紀\* 月 1= あ 12 12 うこ り、右 州 巡 t 縮 赋 初》 山; 出。 5 3 0 旦隔于 大 風 奇\* 有" 萬 事 7 遊斗 时 3 二省 見" L 12 開業 都 士学 栾 机 IE, 3 旗 12 1011 华 5 यु \_\_ 之 3 頹 肾 時 715 あ 婆於\* 櫻艺 里, 飲公 六 1 1 8 n 位 E 41 SI H 11 5 と 1 اخ र 本 4 九 六 之 酒类 计 共则 花伞 る 入 茶 爾= 4, な 1: 紀, 腑 は 我 ΜÝ 自" 陰禁 7 5 Ė 國 H 天 滘 Tir 75 玄 今や よ 祭 我 月, 到-산 1/2 12 7 可是 12 2 见。所 12, 办 は CA \* 肥 死 6 朝 給 何= 見立 餾 出, み み t Ŀ 5 12 1: n 添力

V.

Ħ

かっ さの 月をなか め T

(追考) 在 る 淺間 の字をなるとよめり、信濃 いづること音響自然の妙なり、元豕文字の音は中華を以て正とせり、されば 寄日なるは爾阿切奈とつしむれば春日にあるといふことなり、萬葉集 のたけとなり、是も例のでとく爾阿の二字を一つにして一度に なる淺 問 の 72 け اك 立 けふ りと詠 せ L 類 马信 呼べば奈 12

喜 撰 法 间

てその音を知ることしかなり、

文字の

E

音は

いづれも二字の間

ļ

り出

S

いきにして、反切の法も皆二字を川

家 楯 カゴ は 無 奈良麻呂子とい人説は時代を考ざる誤あり、系闘等無所見といへる正説也長明 名 なけれど石塔などさだかにあり、これを薄てみるべし、 抄云、御 室 戶 9 奥に -11-餘 町ば カ> 3 山中 へ入て宇治山の喜撰が住ける跡あり、

我 応 古今雑下題しらずの歌なり、都の巽とは宇治山の方角をさせり、日本紀第十應 はみやこのたつみしかそすむ世をうち山ご人はいふな 9

ihī

紀=

12

12

類

せられ

た

る

にや

り、 五. れと、 旦夫レ 然 せり、 湔 は 任. 72 只 12 あ 秤 ま M Ŀ ク 耛 ば、世 に、王即心 र् る n 國" とか ك 畿 歌 文選 何 み み め は は 柳渚 3 は 七 を字 と の な の 2 山 さてさてとよめり、さといふはかく 道 2 所 方 < は 切 12 1 城 र れをはじ 其土自京東南之隔山而 王、合、 治しに 5 3 遬 渐 切 の 12 背 tz 正 山 なら S 力> の 5 カコ 都 S 字 し E 歌 ~ 5 な H を 82 密 どもとなり、古今序に 和 かっ V は ĬE. は 0 め と、山 ひと कुः 也、六 9 ならず、秋 かっ 是 滥 か 字 إك なる を L Ł 51 て、後 を を便 らして定た て 帖 ય 3 V 1 ~ 72 心をよめ 116 ^ 2 Ø 3 3 ょ の月を し 川 都一わた S 人 を引 ફ かっ 12 0 3 都 居于吉野河上か 2 沙 n d) 5 見 9 و ح つみ る事な < すみ て、我 け 汰 る 南· な うぢ山 部 る め り、は 3 7 は は り、新 12 厖 12 うき字 り然ぞすむはさぞ住 あ しら ય や、古 都 住 といふに は王含 都 得 じ の カコ 拾 こそりて 僧 治 逍 抄 和 め つきの の たり、世をう やうに文章 させんは、こと を 8,0 V 雑 7 山をよ 城 かよへり、我 は मंग 0 天 V2 製にあ B 3 紫 心 台 為 v Ę 8 式 な す) 12 め の य ぢ けら る 王 3 V 路一など り、我とは 山 是 などに げ をもて上の三笠 含 な ば E 庬 إك し 8 る 12 城 **り、** 高 名 は かっ な ょ の 7 20 か 12 す 5 は をう P 喻 ح 付 心 古 名 付 薬 お て カゴ S を 歌 0 3 力> E 2 11 こしろ 人 7 邻 2 ち 12 し TE راً]. 别 ٤ + 都 よ E は < 山 し 心 み み な 之 の 南 1 0 彻 12 山 12 K. 0

追き 納 ゆくか 當 23 家 も綴古今集をえらばれし時此このまの歌えらびとらるべきを、中院 Æ 薬 M の以之が心をもどかれんは 集夏喜撰法師「未の間 よりみゆるは谷の益か いかに侍らんと申されければやみにき、 もいさりのある の の大 河

小 野 小 町

が三 撰 냂 父祖未詳古今に小野貞樹とよみかはせる歌わり、おなじ氏なれば親 MI 追考 後 カゴ 家 に逼昭と石上寺にてよみ の事 あ ग्नि 0) 楾 和 後 外し 小 なるべし、古今後撰に小 になりてわがたみには 大系圖に、小野簋の孫出 町が からぬほ うまでと名を去るされたるは、 配しる かはせる歌あり、僧正といはず、只遍昭と有詞書のやう、 ゆれば、文徳 町が 羽郡 に出た」じやといへる 姉の歌あり又後撰に 司良與女とするものは、時代を考へざるあ 天皇 小町 の時まだ が名 盛なる事 9 返事によめる歌は又すこ 小 72 町 カコ 3 カジ しら 孫 49 族 名 0 な なり、 n 歌あり、皆小 るべ 72 り、康秀

四四

花 の 色はうつりにけりないたつらに我身世にふるなかめせしまに

まりな

そへ めっ せしまに、まてとに れ 量する 古今春下題しらずと有うつかにけか かっ **A**D B 3 は U め た ~" な 春 し人なれば、つらねたるやう心 ぞ ઇ 含春を、世 り、後 is カコ の 長 E あ め 撰 n E 雨 な ど、是は治定 华 カコ は 12 にふ 人 12 カコ B けるな 人 な H の心の て、世 カゴ るならひ に忘られ U べき花 して 2 花 にふ も散けら此 て侍 ると はさもえ いへる詞なり、花のさかりは明く める の ける 色は S 歌、皆兩方 ある敷 太 なはかやうに 外は 比 詞も なれ はやうつりにけり 雨 るの ずし をかねた 兩方を氽泵 0 やまず降 ઇ 7 の S v とて た り、喜撰小町は共に ひてうつりに 雨 づ 时 とな らに な n الا 叉 カゴ 过 れ花 花 b め 春 げく心な < 立 0 のうつろふ けら らし إك T お D な શુ 歌仙 り、文 し 人 n つ、非 カコ なと 7 な み な 1 心 ない カゴ の 人 を **(**-推 3 な B カゴラ め

蟬

丸

る

姓氏不祥良鉴宗貞和 <u>ه</u> 相 遊 にや、街 ય रे 入ね いふ、今梁古今にも名を る音 しけるに、琴をしらべてい 云、ある 琴をなら 所 にて 买 Ŋ あらは にかよはれたりとい などひ 3 37 和 だ 必興 あそぶに、夜ふ し たる 九 歌あり、博 に、山の端に ひ、博 时 雅 雅三 7 は 月 位 天 V क्ष 曆 B 琵 غ 入れ、うちの 朝 琶 を S 0 b 習 人 **A**3 は な る n n 月 ば た

人 首 败 观 抄 棇 Ł

百

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

な n は し 5 べて 出 すこと Ė かっ W なし「逢 坂 の せ きち 12 年 は ^ AJ n ども 计 太 ク 清

T 捌 路 12 年 經 2 まれ た るか、支からば 良少將 0 和 平 iE 說 にや

や名

と

は

な

カュ

さん近

後

の歌

は清

正琴を學ばれ

たる事の

外しさを、蝉

九

の

放

訃

12

1

水

7 な を 3 Ł 後 あ は 人 れ 5 巡 0 行 坂 松 あ 撰 3 別 B 見 な n 坂 \$:-の 雅 iii 7 此 り、かい 灾 せきと、末を 水 --の あ ^ ク の あ 刷 京 行 太 1 帲 游 性 叉 E な な ~, と 束 华 3 B 名 5 3 るい 山 坂 みな途といふ心を、句をへたてくわ S 12 をわ かっ 付 Ŋ 9 は 北 B 9 L る 誻 さしていへら 图 ^ にて、行 陸 あ 等 る は是やこの故と丁解 舟 カ> 図 12 る 3 より は 人一一茶 厖 0 8 室 は 不 諮 别 東古 と思 舖 審 企 都 圆 <u>`</u>g なれ b 作 ^ ^ れ 迷 ょ 人 は かゝ かっ 9 T ど、そ 坂、は め な ^ ^ お T は る り、隆 るを る ક 住 n は 都 侍 i 力ゴ J なな をい どと 信 したる心 b いよ、別 财 付 ろ る ば 阪 の B で に行 し、か 歌 句 往 E i 力> 後 に離 1 n 來 行 近 撰 かふ 2 ちてい なり、行も節 < L て、云るも 5 D としも 1 げ 江 ?= 的 きな、 人 E 同 カコ 路 じ、是や B を へり、古抄に 3 は 71 太ら り、行 見て しら 蟬 H n あ RS. 丸 る るも L AS ष् ٤ 82 は 此 9 所 坂 之 别 7 क्ष 別 心 都 8 9 るも ・る は 叉 捌 腰 會 12 を 9 の 潜 告 礼 O 出 な 是 何 カン 世 ۇ 2 别 あ ば P 定 し な \$ T いい र्द 5 此 跳 叉 カコ 田 ば 7 AJ 点: 些 カコ の

\* 12 からか るなり、蝉 ļ カコ 9 た ふは 7 J: 巡 丸 H 發句と結句との首尾に遠却せり神 坂と名づくどいへ ઇ んと 肺 化 せ 等 し 分 を、武 叨 內 ならいをもて 宿 り、こ 瀰 1 1 勑 12 L 小 S T 是 呵 ^ と る 12 功皇 討 氼 は **!**~ 핵 L 后紀 Ţ 歟 九 此 0 に忍能王郎 山 あ 12 12 し 5 T L 啊 < N をおてし お あ જ S CA C 合 暰 T せ 人 帝 72

無対社等 通考 叉信 2 ば、それ は 叨 をい る 在 9 源 ļ 迦, 家 親 宫 みて上の 集 L 行 村二語 人 2 灾 3 郊小 < ļ 紀 太 大 S ク 行 12 72 叨 ね اكر 蝉 もじをすて、四 C ^ 闸 か きた 之 九 ふみ 旅 は 礼 所 延 ど、小 へ行 -1--1-3 1-3 也 今浆 第 ٤ M 四 み の宮 かっ か 0 1 家 な 宫 مال مورد 3 华 L な 9 12 9 0 S 3 宮 か カュ な な 尔 は S せ ひ、そ 悲 し L 3 る L 0 なる 袖 包 0 n 宫 12 t 0 ベ E 人 山 3 し 聞 る 風 四 Þ は な 0 3 宫 な 灰 よが原 Ó か 河"

## 麥 議 篁

位 文 下 徳 岑 質 守, 錄第四云、仁壽二年 長 子也云 古事 記 **+** = 12 遊 月癸 궲 は 未 栃 烾 本 8 韼 左 同 大辨 L < 天押郡日 從三位 小 子命よ 野 钥 臣篡 b 遊遊 出 たり、 叄 議 Œ

四

D た の 原 g. そ島 か け てこき 出 82 さ人に は 告 よ あ £ の 釣 舟

百人一首收覆抄卷上

のでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、

當。 者川 際是 定 膝 有 情, 上 無雙 隱 此 炎 更 。 岐 危 原 ク 器, Th' 使, ŽĽ, 造 図 M 四 カコ 位、篡 Ti. 以此, 嗣, 训 有,才 謫 道 復 外 は 隷之エ 災 舶 旅 在 所。忽。 水, 1 文 潞, 歷 K の 以 定、損、 德 岐 阿爾 Til. 亦初 福 配 利, 古二王之俭, 蚁 称病 第 T 刺, 舶 0 流 定和, 道 认 鍛 **台、致** 圆 以詩 之 机, 行 の 次第第 日、先 第 唐之役也其 吟 H Įζ 他 舶 O 客, 本 四. な 七 远 風 次 水 名 途國命 是之类 自, 第之口 十 坝。 沃, 云 後 か は 制文 二,舶, 承 な 穿 缺、有、韶 論之 紀 後生習之者皆為師 カコ 第七 n 和 < 詞 改為第一大使 耳、執 挥,取最者,為第一舶,分 视。 人情。 付 章奇 五 次 推 0 牵, 旅社 云、水 非 第名之、非古 る 年 でとし、か 是, 以副 而 時 厖= 和, 論 恣 條可處較 多, 確乎不 為並 和 常。 聘 に、ふ 興、 犯。 美, 蛇 Æ. 使第二 店 味 施、既二 だ・ 儮 使 年十二 和 **掞七** 例也,他 恕之、於 藻,六 夜忽船 餘,嵯 12 等 遠如 の・ 刑二 舶,改 無面 の 四 原、 りて 峨, 年夏 月 文 舶 は 年 是 配之後 降" 已 為大 Z 且何 次 太上天皇宽之大怒 等任之各想而 春 海 近為 第二泛 苑 者言 副 出 四 Œ 上 雅 罪 使 以加 使, 72 月 太 な 炎不吟而,凡, 月 途以提記 李下第: 游 篮 忠宏 是 第 再經 ク り、日 有。詔 等處之 怨 8 而 日 戏 源 勑 7 觚, 特\_ 臚 大 本 廻, 陽河 去ル 京 徵、八 使 E 家 黨 館 紀 小 な 遊 除, 烾 貧 抗 當 有 12 介論洪 る 為, 漂 ---論, 談 而 親 海 年 時 唐 廻、 老 朝\_ 日 を 旗 從 秋 文 身 改 朝 四 流。 沈 か 盟 章 位 易配 談 灭 配 亦 72 九 道 上 不 岐, 綸 E F 月

A

便 須~ は 3 12 < \$ 釣 太 12 る S ょ カン S 北 人 E 心心 は Er 1 め n 办 ~ 12 り、文 ·lit v 可力 は と 3 5 る G. 12 は 71 0 ば 7 瀰+ 人" 2 今 T 島 12 游 S あ は な 约 S 麻、 や、八、 日本 5 都" ょ 難 in: ま 小 2 S 人 ^ 引 能 T B 波 め 亦 士 3 12 2 あ 是 美 CI 2 3 ż + 紀 る 28 4 0 S の は ろ は 叉 知力 釣 3 ~. を 訓 島 古 カン n 10 ょ 備 第 波个 < 3 源 經 11. 孙 は な H E 1 紀\* 後 17-な 逤 5 十 末 お 記 72 ~" 7 る 3 爾= 3 國 五 圣 4 萬 9 ょ 出 t 12 L H 3 薬等 伊 長 志さ E 9 3 1 3 る 21 カコ < し 25 海洋 乎, 勢 圣 非 7 な 我 お 迷 0 0 12 原分麻下 h 物 使 浦 रु 島 12 释 り、是を S CI 12 人 せる て、對 ふ、け 綿 韶 12 平" 多次 太 を \* な 夜\* 佐\* を 25 n T 心 の し 3 字を み ż 太 良力 9 3. 業 ば、 t 蘇" な は L ^ り、只 之" る 海 E 砌-7 よ 45 2 め ح S E 3 麻"夜\* 岐 刑 恋 1 人 海 人 葉 め S 我" 蘇" 今 宫 12 第 の 12 12 12 2 の 12 人 カー 久'志" 册 3 0 小 < 쨏 求 た あ な ~" 0 里,麻下 战 沱 \$ ま 釣 め 步 r 5 3 £ D E 3 須~ 入 伎\* 波 5 筑 5 6 V2 州 0) は S 心 3 奴" 義" 82 な र्थ わ し カコ 紫 す 0 0 ~ て、文 と新 り、干 得 5 禮・豆が 白 る 海 な た < S は 科 和四 な 路 < H 12 3 n S 古 5 母"加" た 12 字 力> \* 越 Ł 12 n カコ 9 一个旅、 茶\*例" 對 は 9 华 ば 儿 计 の 古 力> S 良"加" か 时 懋 12 L 72 L ALE. 3 釣 72 人 大 綿 山。 てみ IJ. 能 る 5 な 3 T 升 12 る \_\_\_ 9 2 花 थ を、京 可<sup>n</sup> 僧 叔 彩 此 お 僻 の 12 ¢. 2 也十 る 在上 島 園 II. ば 防 ક IE T Ě 是 5 め 12 被 行 次 0 左 かっ あ 人 ď 竹 るに、 お 出, 波" 12 大 ま カゴ S わ カ> 3 5 る A5. 歌 み 8 臣 7 0 和" 南 S 我 75

百人一首敗親抄卷上

ことく我を尋 叔 战 海 士小 孙 人 もなささの跡とこたへよってれらの 10 H う 강 同

心事なり、

逐と 右二首逢 別 る くと類 拔 は 東 游 L 72 道 礼 L ばつ お ઇ /n J. H < らる 初 難 波 1 は 敷 西 游 道 ļ۲ 1 な だちす る-所 ļζ て、歌 もまた

通送 -|-[3 か 名所 if 7 出 0 八十 る 11 カルけ、 嵩 は陸 則 な り、下 **秘练消** 萷 朔 摭 かュ まの ili 吹 風 12 務は て八

僧正遍昭

桓 武 • 和 天 元年 孫 任僧 大納 正、 言良岑安世男俗名宗真左近少將從五位上。嘉祥三年三月 平二年正月 波 -11-ブル  $\Pi$ 

냂

天 津 風 芸 の カゝ よか S 5 吹ご 5 よ を 3 め の 姿を は し 2 とめ ん

古 及ばず、五節のおこりにふたつのよしあり、鎖、日本紀には 今 12 僧 雜 Ŀ 12 إك C Æ. 2 飾 カコ 0 は 郷 し 姫をみてよめ カ> 3 क्षेत्र ば 俗 名 る、. を カコ H L みね り、今は の 古 余真とあ 今に 灭 T 近 り、宗 ŊJ 天 6 真の 皇融樂なくしては 7> な 11.5 礼 は 0 歌 训 42 沙 て、こ 汰 12

百人一首以视抄卷上

3

Ľ

を

र

てつ

5

82

る

败

陽

成

院

第 Ti. 十七 代。薛貞明清 和天皇第一皇子、母 皇太后高子二條后也元慶元年正月 Eh 位、在

位八年、天曆三年九月九日崩八十八歲、

筑

波

锁

の

み

ね

よ

り落

ろ

み

なの

川

戀

そつも

りて淵

2

な

9

け

3

是を なの川とは、※ 子內 歌 後 を 可以濫品版及其 もりて淵 水 に、筑ツ **拠戀三つりどの** 綏 親 歌 子 王、母 波" 12 瀬が乃 內 T のごとく 親 南 は 至江 伊个 より 女 そ 王 ば 波" 御 12 波毛等 杼呂 マカカラ 沙不前 Q 班 1 4 そこ 子 る づ みてにつ B CI 也 なり、釣 せ なき思 舟不避風則不可以 歌 何"於\* 3 給 は 股 力> 太 與 都"流 は 院 CA カゴ な ひと成とい Ø は L 5 力> 美豆代爾毛多由良爾和けて川の名についけた 光 けると有釣殿のみては 名 山 1 孝 水 天皇 釣 の 沙、此 ふ心なり、家語云、夫江、始出於 殿 洛 の 御 つ み 所 御製よく相かなへり、通昭 もりて てとは 0 名、六條の 河となるが H 光 る な 家於毛波奈久 り、みね 孝天 北、東 なり、萬葉第 皇 ごとく 洞 t' 院 第 岷 の 爾これ 東 皇 極 + は Щ, 3' 女經濟 此 य 四 إك 束 胩 源

の

御

排

偕

なり

けれ

ば

御

製

5

1

に有

煍

Ξ

年八月 源 融、嵯 廿五日薨七十三歳河原院を作て住たまひ 峨 天 皇第十二子源氏母正四位下大原金子,贞舰十四年八月 ける故 ارد रंग 原 左 任左 大 Ei といふ、 大臣宽平 七

み 5 の くのしのふ もちす り誰 M るに 亂 そ め に į 我 な B な < (=

ふべ 水 古 0 は カコ 今 のみだ し、信 反学習が は 懋 n 四 なり、 n 夫 るに付て、古今と心大きに 題 は とよまれたるを作者 しら 陸 奥 ず にて の郡の名かしてより昔 第 四 句 み の注 沱 n かはれり、先 すとて、此 v と思ふ 摺衣を出すをしのぶずりといふ、もがす E 歌 今の心を注 を 有 C 伊 计 勢 る 物 して後に古今の心をい 12 M は に、業平 今 Ø のすり衣 ごとく じ の

いへり、

紋をたてよことなくもだりてすれる故 て、どかく聞るくに よせてよめり、誰 ゆゑにといふ詞上 の名なり、それを懸する心の、人をし の句に あれ ども下句へつ の j: E

百人一首收砚抄卷上

H

とそと み 歌 そ 12 懋 3 . 12 う 第 だ な 同 玄伊 る b つ n 四 L じ、 12 豆ッ K み 誰 狐 4 7 12 だい ઇ Ø 75 有 Ł 京 1 n 宇草 心 て紅紅 思 名 n そい 美 得 思 X 12 ば 爾= め、 3 ٤ 亂 亂 9 1 し 121 多" 刻 あ 我 4 L し 都" 1: 花 る め 12 め は 心 思"は 3 染 72 1 初 は、飢 良ラ ġ. あ N. 9 る る は 奈さ 5 S 色 我 E ると 美数 カ> 太 12 み 染 だ な カュ あ 能」に ると 安"人 5 n る ٠ < は · 里" 打 2 CI 人 思 9 とす Ø 都ツ 有 < 3 Z め 心 E L 8 12 追、 1 な、お と じ 心 E P 毛でた 柏 12 D な 都プの S n \*遊 \$ क お カコ CA 3 奈+ 段 D क्ष 叔 Z 7 變 君 す 太 T 年」が つ じ ょ 5 n 心 そ G 毛でう をと め 能。含 めやど 砂 為 12 3 平"心 L h 75 君 カ> P 美な なり、さて 亂 を S < 5 變 太 n か 心 入 鱁 뱐 萬 72 \$ 歌 -j-**5**. 志》菜 し て、外 古 3 米/第 E 8 12 今 云 次 を -1-梅、 华 拐\*四 7 S 11 12 3 越 12 是

[追考] 否 同 よ 1 5 心 奈 な 萬 Ø る 薬 ~ 华 杳 < 第 を生 や、我 七水 亦 な 底当 ifi 爾沉白 B な 1 < 9 类主 雷 12 誰故 皆 क्र カコ 初 心验 < 12 0 S でとし、 而养 吾不念 る ۲. Ł 爾雅 < 酮 阿 G の 名 反 12 12 8 L S C ~ る 酮 泂 此 歌 9 3

光 孝 天 皇

第 五. 一十八 代 酃 時 康、仁 明 天 皇 第 三皇 子、弘 贻 皇 太 后 宮 膝 原 泽 子元 庭 八 年 月 变 禪在

픒

君 か た め 春 の 野 に 出 T 若 菜 つ U 我 衣手に 雪 は ፌ りつ

7

EB 変を な は と 5 彼 古今 は は つ カ L め ひ、か B 2 ま が カン り、大 付 **(**-10 給 少 春 と b 有 72 5 め 紒 n ż 4 人 上、仁 ij ~" 時 に入 ४ S し、歌 和 ぐませ給 n CA 산 くし 脹 H 給 物 K. 和 0 ふ仁 て摘 も、徳 の心 べし、 ム義 W. る 此 み の な み Ť اك 2 り、共 こ帝 徳の ため は、そ 态 良 のま あ ふ御心の位 3 みてにおましく 礼 岑の宗貞 Ø 7 おは ど、然 御 王の たる ての 部 しく 43 年五 12 ば し 相 岩菜ぞ、おぼ 72 あ らば賀 しま 12 if 十 H n اك 12 め あ n ば、只 る 四 2 E か し る女 なは ば、陽 校 跋 思 部 H カン 世 12 rþ け N, 岩菜を給 に、赤 る ろ つ 紒 カコ 北-7 時 る 成院位 计 < 徐 俳 紒 C O 0 時 人と 7 は 位 إك に、人 の 寒を凌ぎ雪 御 野 萬 よみ をすべらせ給 歌 な 思 12 へるにて、其 71 て、昭 L 3 岩 E اخ 民 つ 2 添ら 7 カ> 菜 12 などの D 出 及 반 賞 2 カコ せる n 給 公 0 は み な CX H 财 は 0 72 袖 中 2 3 給 耿 h は 人 ŧ 12 る 7 るなり、み 1 なり、岩菜 S 時、諸 君 E 义 X V B け ય 力> 3 は 5 な 5 は カュ S 昭 泉 3 太 お S カコ 太 た 宜 御 ح اک 子 心 إك בת 12 13 1 歌 め 公 歌 る 衣 E あ は とあ 0 之 cz. まんとは、 B て人 位 ま を Ų U お の ጛ 机 あ すそ 산 打 12 72 0 21 礼 12 給 ば、 は N 人 は づ カコ お

**而人一首** 敗 即 抄 卷 上

٠٠.

The state of the s

一首改 N 抄 卷上

をぬらしつ 1 齐 Ø <u>u</u>f 12 出 T 摘 る岩葉を是は今の 御 歌よりさきなからおのづ 力>

心 の かよへる な 5

帝 右 夫 をな 陽 を 成 らべ 院 類とせらるい よりこな 率り、中には一 72 丽 帝 0 所に置率られぬに心あるべし、初二首は筑 办 は Ŋ に 3 るの 大臣をまじ へらるい 波根 は、前 陸 後 処 12

0

信

各

兩

中 納 行 平

平 城 灭 ß. 孫 阿保 親 王子、天長三年 親王上表賜在原朝臣 姓路子元慶六年正月 任中

言、災 平 五 华 遊

立 古 年 わ 非 今 か 雕 IE 机 月 别 题 ķ, E しら 午 な 朔 は ずと 内 の 午 有、立、 從 山 四 の 峯 かかか 位 下 れい 在 E いない 原 おふ 朝 臣 ばの山とそへたるは、文 る 行 平, £ 為因 つ 2 幡 守と し \$ あれは、 初沙尔 か 徳 は 此 涩 今 錄: 時 歸 第 相 七 D りこん 云、齊 カコ る

E

ょ

み

T

あ

た

へけるなるべし、和

名

华云、四

幡

國

法

美

那

稻

とあ

n.

ば

V

な

ば

0

1

奜

衡

山

此

所

な

るべし、六帖に此

歌

を國

0

趟

に入

たる

は

國と山と名を同じうす

る

b

な

5

3

は

3

吹 て、ひ そ 定 平 支 b 河共 を カコ 0 רט か す Æ す 美 3. 風 41 カコ 之 र्थ 下 叔 は る 溵 1 3 濺 11 8 な 出共 3 12 思 7 1 若 な ば し を 72 ^ 0 亦 71 歌 つ 松 S 菜 よ F 図 後 美 者公司 H 0 0 合 12 る N の 別 5 濃 2 図 撰 の 開 だ、さ す 3 1 U 路 松 武 國 音者戀 华 n જ な ~" U Q 11 12 級 L ŧ た 液 悲 12 12 た n は 0 水 お る ઇ 野 京 ば 後 カン 12 L な v. 办 太 0 事 0 拾 5 詢 S 作" る み 12 な な、 S る 綠 な ح 亟 遺 传 11.4 ば、 AJ な 计 雷 思 ۲. 芯 あ 3 史 ば 3 E 12 は 华 n は 将军 0: N り、叉 0 し、古 ば、 71 山 12 H < 山。 戀 S な < 薬 有" 見 あ お \$ ö な jį L る 间 づ 8 0 仁 个 る す \$ 女 12 4 力> V を 潔 秋 + い 和 武上 め打 子 D 0 三門 ٤ 0 な 君 n 12 3 風 の 胍 名 は S S S 2 L ょ カコ 人 御! に、範 注 な す 9 座郭 力> 3 T b S S 12 力> 11.5 證 12 1 力> な 峰、 な 7 我 カコ な は 港 能 1 る ٤ 氽 歌 ~ は 子共 4 と 12. 1 今 lli 因 卿 下 B 君 II. 待 年 3 おっ 12 內沒 な かっ 12 歌 抄 . 3 明 し の 露 カン ٤ ふ (D 啊= U 1 枕 5 雅士 至 侍 12 ょ づ 0 计 S るい だ る りこ 仕 12 は 3 カコ E 身 る な る な 12 松、 な 8 美 は 时 筋シン 4 を -1-な な 25 り、当 ん此 3 因 n 淚 ん、心 5 n H 0 を つ n カン 幡 十二明日 15 躬 は は そ 路 戀記 ば、今 47 歌 10 72 曼 迅 ζ 因 慰 **`**5 0 恒 省" V} カコ 仁 る 산 12 幡 し 今巡 身 ¢, て、そ 华 9 因 7 和 故 B 3 あ は 國 幡 H 過 12 为5 の 歟 ٤ 3 n 7 金拾 消 圆 る 從引 1, 13 7 御 0 I 藤 12 AJ 3 S な 0 製 者小 韶 名 h 2 n し 2 稻 原 ば は 10 將 12 造 9 12 なり、 ど、行 12 和 め 行 待 n 0 羽 力> 次 别 置 治 3 守 如 9 3 乃, を 7 わ

在

原

業

平

朝

臣

きて 登內 卒、五 5 17 阿 12 **ず、**又 7:1 保 は ŧ S 親 + (J) 四 親 王生業平され (J) へる 品阿保親王第五之子。正三位 E 都 ひとつ子にさへ 滅、業 X 第 內 は、伊 内 親 II. 親 男、母 王 平を行 玉を 怒內 8 (It र むり、 親 平 伊豆内親王と背る本おほ 衍 登內親 0 **ありけれ** 华 王のう 同 同 王、從 母弟と 心 み 弟といはずして、伊 四位 ばとは昔たれ、仲平 給 行 b ^ 3 人 1/3 上右近櫃中將 は業 納 は 言 あ やま 平に 行平 し、誤りなり用べか 之弟 りな 登内親王を娶て カコ ぎる 行 **氽类淡守、元慶四年** 华 心阿 り、別 等, 證 保親 の 腹 なり、さ 砂 なり、三代質 72 E 一奖和 らず、殺 業平をうむ n 礼 2 ば ح Ħ. 武 H 人事 そ伊 鉄 天 月 本 廿八 云、業 rij. 後 を 纱 E 女 物 紀 わ 伊 平、

5 は Gr ふ . 3 响 世 B ह か す 立 田 川 かっ B 紅 に みつ < 7 ろ 2 は

n 古 み 72 などには紅 今秋下二條 る 力> た を の后 X 書 りけ かきなみやたつらん此歌の次 0 る・ 東宮のみやす所と申 ž 週 71 てよ めるとて、素性 ける 12 時 法 に、御 あり、伊 ap 屏 の紅 勢 風 物 菜 25 は 語 た の 12 9 な は 12 川 P 力> 12 カコ n てと 紅 しをとこ 薬 まる な 办了

兲

り、た とすべし、ちはやふるは神と 避に り、是 は、古 いス ん、萬 説を 5 みてたちのせうえうし給ふ所 澤 殘 得じ、又 반 -J-胧 先 事 せざらん る 叉 퀽 5 べきを、上略 栾 逆 付 强 ح ば なすを嫌 ちは 級 は 8 7 涸 記 第三人 ちはや あ 21 栊 n しきが いへり、只 る 恶 र्छ P る 12 1 ちはやふ 真 之神と書て、ちはやふるあしき 證 人 九 はる 3 カ> L いしてちは、 ると 菜 な 4 の歌 な て、錦 5 にも夫 1 り、何 り、され ず、立 治 神のみならず、山 ट な V 3 の に、ちはやふる人をなごすともよ る 3: im S 中 田 の字 て る、何 ば やふるとい とつ ~" ちは よ 川 喃 いふべき し、か は 5 اك と め にようで、立川 In 闸 は やふるうぢとも 水 紅 かけ く、何 灵: 0 薬の 4 1 E 本紀 啊 õ < 2 72 马賞 る だ り、又高 へり、此 枕詞なり、日 みち 調 10 10 て、何 古 < Y 강 ると 2][ ٤ 删 T ば S 川の 記凘 薬 4 あ CK 見 な カ> 12 の カ> 5 iz の み みとよ な 19 か つ で 10 本 ほとりにてどかけり、古今を質 T-4 太 72 薬 E la るを、奇 し る 枕 カ> 等に なじ 紀 云 劍华 る 7 1 l} 義 嗣 זן さま 破記 ŧ め 72 詞 とある めるでとさは な な ちは るは し غ 殿忌をいち 界 U り、是又 背 9 カ> ませ る千盤破 の 5 力> S ع 心 し sp. 恶 ح بح ん、義 E は 71> V ば、い Mil ょ は ~ N 强 人 TITE 涸 ^ あら ટ 1 71 E 7 ~ 0 ちはやぶ 释 9 ع 5 はやし み 2 72 の S ય カコ 文 T 1 せ ば य 3 5 10 9 V み 7. は গ H ~ र Ħ カコ V ほ 3 る る 5 ^ し 本 \* 和 办 力> カゴ ると る £ 7 糺 な ば 事 긔 h で な 銤 め 释 る あ 證

まで なり 時, は錦 72 水 す 省 る 人 5 10 源共命, 年、共 兄 源之不如江 Þ 砂 て、利 敗水 立 を み 弟 あら 心 た 田 拖 嫐 るらんてれ 於 12 楔 流江 歌 ]1] < と 功 上 花 ٤ を な 5 鼠 伌 手 H 中。则 ほめ らの 水」 いふ 后三 ~ の な 太 T る 少 0 鮮 亦 弹 んとて神代 V 本 3 帝 を 將 かっ を 3. 文 Ü な 0 Ļ, IJJ 9 9 太 な する 有 わ の心なり、新古今に、四 也亦識周 力> し り、後 12 9 ゆゑもみぢの た ざし 12 がへ 间 5 心 折 ば ४ 代 12 班 n E 益州 給 錦 <u>に</u>も 12 給 る 中 ふ後やうく 8 カコ 所 X 72 やたえ かっ 志、成 み ば 薬 12 め 3-5 な カ> おき、又歌 し 12 3 都 かず b はて 哲 は る 総錦成澄於 な の 月 つ の 谷 しを h 砂 け侍 n の な るな 異 の 12 12 祭 此 カコ 渡 な ४ りけ るい 御 の ば 歌 り、韓紅とい る事 を 力> 歌 9 共 B をお 來 まで iI. < 71 秋 お る、紫式部 n なら いふ 水。 र्य は 名所を ~ ijį: ば神代も 花 JIJ CI 文 なり、弾 散 7 2 시 기타 は る ķ E 分 よ Mi 5 あ 叨 な 代 め め 殌 12 5 勝が るべ 4 र 陽 る b る 錦 71 あ 國 カン 人 ね \* な は 7 し川 の世 ど、是 ず 潮 芯 り、右 有 侍 3 成。他 類 યુ b 人 12

然 原 使 富士 敏 麻呂男從五 行 朝 臣 位 上 大 內

記

藤

る

按

住 夢谷何人事繁舌今小町うつくにはさるこそあらめ夢にさへ人めをもるとみずれればいたからない。 なり、夢のかよびぢとは、思ひねの夢にてひしき方へ行とみるをいふ、夢の中にはて とをよめるなり、非子に方其夢也不知其夢也といへる心に通ずべしよるさへやと れを夢なりとしらざるゆゑに、なを現のごとく人 古今戀二、寛平の御時きさいの宮の歌合の歌前の二句はよるさへやといふべき序 いへるにてうつくにはまして人めをつくむ事のしらるらなり、萬十二、在不相有語 力> の交も類せる故なるべし、 わひしき上の歌につらぬるは、業平の妹にかよはれて同時の人なる上立田 めをよくるとみるが わ びし 川に 3 る

## 勢

伊

大和 る、此 時をもて名づけた 糙 **陸女三代質録第四十九に、仁和二年に從五位上藤原朝臣繼陸伊勢守とな** るなるべ Ļ

百人一首收觀抄卷上

なにはかた短き蘆のふしのまもあはて此 世を過してよごや

新 1 2 るべ 家 てみじかき盛のとよめるは、そのみじかきが中のみじかきほどをいはんとてなり、 勢 花 ひ、此 持 丸 古今懸一題しら 力学 山 4.4 の必 の長歌にもなびく玉藻のふしのまもとよめりずてしばか 院 の 歌をおもはせ給ひけるにや、 歌 よをいは 御 かと اح のをひとへにいとひて友ばしばかりのある事もなくて、此世を過 歌つの國 U 恨 野 儿 ゆく むる心 ためなり、よしのまといへばずなはちみじかさ心す、家集にも題なし、難波かたは蘆をいはんため、蘆 のなからふへく と しか ふか し、新 のつのよつ 古今 なあらぬ 7 カ> 準 のまもとよまれ の カ> 図 な短 إر お 台遊 は L てみ の世にこそ有けれ今の伊 たるに ざは りの の 同 蓝 じ、文 はふしのま あれども、わき 對 面 を 萬 は 見 しは 給 P 栾 华 C す T 12

### 元 良 親 王

陽 成院第一皇子、母主殿頂途長女三品兵部 聊天慶六年七月廿六日

ひ במ n は 令 は た同し なに は な るみをつくしてもあはん ごそ 思 ふ

わ

同学の合う心 有 後 は の 出 來 7 名 12 み 京 办。 批 1 E 12 7 あ 奈さ ح n 怒 な 極 D 반 5 b 57 密 亚 9 御 T T 川 S 何也 ば CK 為~ 身をつく 同 D 通 息 ととい 8 カ> V2 6 CX 所 时 ょ 0 n E 人に 战 ح は ば、よ み 7 た で E は 本 日 T 給 2 CK してもと きて 他片 胍 院 下 **A**3 L N. 10 ઇ 言言 n 贈 や此 n L 计 0 か 後 K 75 太 を、本 僻? 何 た は 縮され 8 に、京 b る 政 上 9 h 大 E なり、今はた同 を、こと 身を 身 歌 ٤ S 心 臣 極 は 将セ を 収 打 為此 時 ほろ の 业 得 あ h 太 出 平 み 3 す P T 72 來 公 やす所 はす 72 J. £ 12 め • 女 7 3 礼 同 12 12 ょ P. 褒子、字 後 E 難` じ 給 る お み は 8 ઇ 7 な E 12 波` ^ な や、後 2 な 此 な る じ、ふる במ た £ 多 3 り、英 所 H I カ> 10 り、他の 京 法 は 8 12 る 同 し 皇 < ·薬 T し 極 し は 為 也 何 时 舰 11 か 家 殿 ļ 第 る、拾 n \* 変 四 卿 b な 力> 0 ばいと 今 切 0 家 n 机 は 御 巡 ~" 妃 歌 出 持 た の ば、あふべ し、はた は、と 歌 な إك る 72 12 72 り、そ は 也、と £ t 12 同 今は 極に 题 力> Ŀ ~ 死》 \$ り、只 7 は < n し 名 六次 इ ょ B 3. 72 ٤ إك S L な 50 元 ず 事 不 同 S 毛" 良 出 た 標 Ŀ 3

百人一首改观抄卷上

追

老

み

\*

つ

<

し

0

み

を

は

水

す

6

点づい

は

功

字

な

り、く

し

は

串

也

申

と

72

T

5

水

老

は

カ>

5

Ø

ゑな

り、和

名

华

12

水水水水

船岸

布平

無 坡

땔

素 性 法 師

良岑宗贞子、俗名玄利、一 說修時官至左 近將歐出 家後住石上良因院,

今ごんごいひしは

かりに

長

月の

有

明

の

月

を待出

つる

カゝ

な

をも のめ 叨 古今戀四題しらず、今こんとは、けふの事たらばはやこんといふ心なり、さば 0) 涩 月 いへどかやうに待心をそへよめるは、廿日より以後の夜更て出 出 て此人は見に來らぬを我は偽ともしらず、長き夜を今や~と待ほ AT 5 といひて、こね人のそらでとをあらはせるなり、有明は十六日 (河)出 る月なら、八九 どに かり より 後 有 72

いひ

し人

を月比待

ほどに、秋るくれ月さへ有明

1

0

72

<

深

有べし、古今の部立をみるに、此歌の前後は只待懸の歌なり、久待懸久待不來懸

にけるかな(松道)とよめるやうに、一夜のことにして感情

ば

カ>

b

は

狆

心

湿 し

ならずやとあれど、仲

文

カコ

歌

に有

明の

月 0

光りをまつほど

12

我

は

あ

など

胍

注に、長

月の

校の長さに、有

明の月の

出るまで人をまつとよめり密勘云今てんと

になりねるとぞよみ侍けんごよび

歌に長

月

の有

明の

月の有つくも君しさまさは我て

CA

めやも一般

歌

を思へるか、

なら 夜 に今 の 5 0 枢 そら長 太 4 题 Ø てんとい ねと、順 IJ. な Įζ る 叨 12 11 無名 非 3 德 ベ 知べ ひて き歌 礼 院 り、右 抄今てんとつまや契 0 し、緻拾遺集 め は、穏 御 四 百 か れし Ii. 首 首 穏の 10 2/2 朝よりと 偕 に有 正通 まてん 歌なるをもて一類とする中に、初三首は住のえなに 叨の 昭 の、我 らし र ४ いふ歌より十餘 月に 長月 宿 以 ય は道るなさまで AJ 9 たのむ郭 は 有 בע 明 3 そ 首 の 月に 公い 郭 あり、そこ 公 をし ひし あ 有 明 n 战 E カュ の月 にけりと云歌、次 N. カコ v B なり足等皆 b の の AJ U B 5 וַב 3 3 7 め

# 文屋康秀

はによ

4

72

るを

つ

10

けた

5

字琳光祖未祥官位等無所見古今云參河椽、

吹

からに

秋の草木のしをるれはむへ山風

をあらしこいふらん

子、宇多帝の 古今秋下 のと有、音 家 是貞のみ 同 凘 薬 母 兄 12 な 7 は り、共家 の家 打 吹 の إك الا 歌 秋 合の 秋 9 草 0 木 歌 歌 のと有六帖 合 とあり、是 あ りし 時 ŢĹ اك 0 は 歌 光 は な 孝 なべて草 天 り、古今序には 皇 第 木 \_\_^ の のと有 み 野 2 ~ 砂 吹 の 力>` 女 挥 御 ישן 木 班

百人一首改觀抄卷上

萬 萬 太 草 は 倍~ は な 72 の 12 3 山 T 所 3 部 8 宇" E 薬 吹 薬 E I. H 風 知 の 0 1: 间 V ょ を **够**^ 12 る 1 S 0 カコ 个 72 夏莎 ろ b Ŀ 字、まてと し、宜將数 木 8 人 吹 カン P り、太 る 1. 草华 < 心 うに 72 ょ 3 歌 乃, 通 战 1 め な る ^ S 思な り、あ り、文 E は 5 X の ろ 野 力> 12 ょ 字作秋 圣 は も、梅 n を إك b 12 花とみて茶 ť 娄t 芝 嵐 间 らき おり 7 n み 太 ば 事 折九 し、從 8 而尹 用 12 力> 太 n さらふ 0 禮者" 3 す H は る 心と作 字 ば、草 र 0 S 5 志。 は 3 0 太 迹 0 を まを 字 E 觊 \* E B र्छ 木 S め お ~ 1 也、西 じ 2 通 V て、こ と 助 る カン 4 迎 B n 5 S 人 1= E 韶 は カコ る 3 L CA 12 3 < 薬集 人 な心 跡 心 n お せ な 詩 8 T あ thi 給 は \$ な は b らず Į. 礼 જ L **b**, を そ は、 U ^ 第 可 ζ. ય る め 思 め ば 此 和 1= + ょ 村 0 2 3 る し Z り、草 堪 籼 し 5 本 な 九 b 72 O を 1 名 合 を、る、 AJ を 12 し り、友 P 紀 は る 华 す ζ· , 名 は H 3 木 12 る を夏草 L n 12 云、孫 ~ N 梅北 る n 為 0 ば、あ H す(金田 則 し、わ n は 1 ば E 荻 そ 計 と る 愐 办 F.7 谐 0 そ 0 E 尘 5 ح 此 と 云. 改立 卿 にある 耐之ず . 云, て、灰 しも FI る る 嵐 人 な V し 2 5 人 n E 12 战 宇, 1 川. ļ n E E 12 邻~ ば は 8 只 か み給 を 3 下二 は は E 融り 袖 木 那十 は と は あ げ 72 1 出, 利" 假 E, 9 木 b 5 õ b 2. 習 5 12 風 名 薬 て年 E 3 り、な 1 7 で E 太 B 也 CL 恒 E ļ な 12 普 は 12 な 注 次 和 S 5 3 る 洛 かず 19 花 कुं の る 名 は ちり、 E T る 5 n إكر 來 ど 羽 良

秋

歌

な

る

\*

B

7

長

月

9

有

叨

9

月

8

b

太

12

つ

10

けらる

1

敷

とて を六 之、此 ば 今 क्ष 七 おろし 3 な 7 あ n S 先 づれ 公 Ę. 8 3 CA ---72 色 孫 秋 任: E あ と 帖 る カン お 除 カ> 価,, E しら 我 12 聊 但 9 嵗 9 の は E は B 用 注 年 な は n 九 六 0 し な 深 ļ ろ إك 品 る 支训 n 朝 R. 帖 歌 草 7 £ ts ょ E め 肤 रु 下 圣 ~ の カン し 12 り、堀 り、同 n Ł 侍 後 上 计 か 力5 छ 朝 帝 计 ば 歌 b 12 3 る し 今 胨 n 9 元 嵐 ば、盛 太 jūj ß ٤ H 慶 3 御 Ŀ 是を定 の II.j の す 歌 9 図= 九 次 物 歌 す 八 お 是 \* 忌\* 霍 額 な 字を作 年 £ を る 车· カン り、文 8 軷 百 1 ~ な 仁 12 ば 12 0 の 首 72 إك 成 和 歌 2 D 康 作 SY そわ Ξ きて b n 12 蔻 T う 秀 老 t 9 カコ B る 年を 同 風 よ 作 カコ カゴ n 12 砂 と 12 者 秋 歌 交 る め Ŋ 不 し 12 7 B すぎて、此 しきとよめるは、二條 雅 < の も心わり、英葉乳 5 をみれ 3 是 3. CV 12 2 歌な 題 す 강 T あ 康 も 7 B 12 り、古今 秀 後 朝 ļ お り、真 出せ しと ば、敏 し 人 યુ カジ 康 U 是 同 あ 0 1 ^ 办了 ļ ば、此 舰 华 行 jį り、古今に Ŀ る 歌 し 72 め 友 + 歌 親 12 な ٤. め 12 E 年 合 5 5 則 版 歌 E お や、古今 6 F 8 إلا 崃 処之 の 秀 K. 忠 歌 合 風 ょ 此 後 秀 后 ろ 岑 あ 9 合 が春 3 歌 ず、去 7-9 め から 3 12 北 は S 7> 沓て Ž. إكر 此 里 東 る は づ は £ の し 9 歌 名 宮 歌 朝 平 和 お お 6 日 カ> あ 3 な 圣 12 13. < な 肤 0 9 0 12 n 5 て、草 り、忠 み 付 書 詂 な 年 は ば カゴ つ S U 7 六 5 8 办 人 b P カコ カン カン E る木 嵐 なし、 す カコ T 9 9 Ġ. 帖 不 S छ る を 人 な £ ば 知 叉 所 7 12

大

江.

千

里

姓を大 よりて菅原 名 る 表 引 太 音人男正 をたた は そ 此三氏 1 て巻子にせら 毛" あ からず 大枝朝臣と 受**▼** 腹 5 C B は Ħ. ţ とは 2 せり、是土師氏の先祖 位下、天穂日命十四世孫を野見宿禰といふ、垂仁天皇 なり、是には大 姓を給けら 3 和 7 皆 赐人外從五位下菅原宿禰道長秋 H 大 土 II. 師 るにや、未考、古抄に平 12 氏 ん事を請て許さる。延 枝を賜 12 改らる。音 T ひとつなり、土師氏 ひ、其外 なり、光 人卿 仁天 は には菅原秋篠等を 阿 城 一胚九 天皇 保親王の子な 皇天應元 阿保親王等とつらね 篠宿稲安人 12 年に正六 すべて 年に 位上 土 り、もま大江氏 賜へり、大江音人卿 四 一師宿 等に 腹 9 土 あ り、粒 師 禰古 ઇ 御 姓 宿 世 乖 \* 禰 人 72 12 に子 等 õ 天 朝 諸智 功 は 皇 士; 臣 居 あ E 3 等 类 なく 地 加 カコ 12 12

月み 古今秋 てよ n は まれ 上是 ち ľį ムに たる歌おほし、然れば此 のみての家 物 こそ の か 歌 な 合のうたとも しけ 歌 る熊子 n わ が 极中 り、千里 身 和 月, C は低 2 伦秋 つの 家 12 來唯爲一 て文集 秋 には 中秀句を題 人長と作れ あ 2 3 Ł

そか 派子 詩を翻案してよまれたるにや、月をながひれば陰氣 め は カコ る心なり、質家の宰府にて随見覧、聞皆惨慄此 あらねど、有とあるちいのかなしさの、我身 な 梐 L なしき石二省秋の歌なるを一類とす、 の けれてどわりを思ひとくに世上の秋にして我身ひとつのた 詩の心に おなじ、古今に我ためにく N る秋にしるあらなくに虫の音聞は先 秋獨 とつに集れるやうに إك 作。我身秋、どつくらせ給へるは S かっ れて かずく おぼ めにくる秋に O に物こそ るとよ

# 百人一首改觀抄卷上

Ħ

首败舰抄

**验** 上

僧

爽

丰

撰

菅 豕

諱 四 年 迣 贻 顶 字 Œ 三、叁 位 膱 太 政 從 Ξ 大 位 臣 清 公 採 叄 谜 從 Ξ 位 是 善 子、母 件 氏、右 大 臣 右 大 將 正二 位、正 曆

2 の た ひ は め 3 B 取 あ す 手 向 山 B み 5 0) 錦 神 の £ 1

朱·古 萬 9 見 あ 事 雀 染完 薬 今 跡太 拾 院 第三 颗 8 芥 旅 12 S 朱~ X 整点 抄 ま 12 長 12 雀》 企学 L は 之、炎、 院 見 屈 俗 之 王 彭 な 败; 駐 72 5 付 75. 山羊馬 3 اك り、凡 る 乎, 手 海 時 お 超記樂 向 75 出 山 山 不"山。 3 と し ż 勝力作 は 9 12 而" 跃 大 B 御 L 和 幸 12 H 5 哭\* 者; 佐\* 泣; 保\* ょ あ 3 は 5 2 b 時 友: 過4 山 手 る L 色台而す 向 其 城 所 爾一年 の 供 山 を 將1樂2國 寒 E S 出た乃つに 12 T 3 手\* ļ 越 < 八十 7 祭李柳一 方。 み る ょ 12 侍 所 7 正 み B 置す 9 給 3 手 幣サ H た 间 奈 者"良姚』山 る、是 る 入 山 歌 计 束 邓尹 0 な・ 出 بح 大 目' 3 字 峠. S ÷ 多 朱 不改 を 2 0 難べい 雀 法 は 逊 相行为 院 皇 7. 年

T 人 首 改 视 抄 您 th

三條右大臣

をと は、皮 を詮 幣 7 向 省 E \* S 77> め 8, の 心 な 幣 12 12 < 3 S 収` 12 り、こし し 8 2 の 12 な 2 C る h 字 あい ま 手 亦 T 思 5 S 9 10 な ヘ・
ずい へつつ 旅 山 S は、 E けらる る 9 向 ŧ 12 旅 E 训 0 1 幣 ょ tz 錦 るとし の心 ~ 1 私 とは、こくにて T りまできて、今なんまできつきた V 外 は 神 1 人 は まつると、ひさといふ 12 7 9 誠 は う カゝ 旅 をそへた 12 かっ の 手" 时 5 は み 衍 V2 月のうきは なれ 祭分 給 さに な Z る 心 ż Tle し ^ り、日 C ば、是 なか て、都 な。 となり、又 7 何を切と、手 华 しまたく 本紀 を幣とすべし、山 りし 安 カュ と 出 2 ~ 0 には 手 Ø りてうれ 祈 とや し 略 向 向 5 ゑなり、支 胩 冊 是行 战、西 がて 幣をもどりあへ 2 山 山とつ な とつ り、足 カ> と沓 ると 紅 莱 し な はさ も秋 いくる カ> 薬 .カ> 72 71 いくる いと 随 の心 るを手 5 てこの 12 な な 恋 2 の との 办。 て侍 ष्ट 心 御 ん歴 Ø ありて、手向 S 向 步 た る な 歌 錦 ・出 りけ ال ع らば、 兩 な 山 M Ø 任意とも し、そ 樣 名 巍 な るをもてはさの二 12 8 n る あ もよめら 至 と の 3 は n 返 名 ö 山 n 爺 な は 普 9 あ 亦 る ·~" AJ 事 り、此、 り、ま し、句 君 3 12 名 9 12 ^ 後 女 亦 お れ 0 部 12 と なり、 撰 紅 12 12 V H S 御 ŧ 切。 枕 X, 薬 战 供 S

名に i お は ゝあ ふ 坂 山 の 3 ね か つ ら人にしられてくる よし b か な

は をそな 3 n る 人 後 都 瓜 E 事、荔 初 を女 の名 10 撰戀 息 CI すこそ しられ E す D 12 0 三、女 ^ 打 の 0 12 < 五 U 72 物に ક 返 なら 心 ~" छ カ> くらまほしけれ、是同 でのでもじ 0 る 4 し Ļ Ŀ ひて、名に は CI 故 7 ઇ 和 人にしられでは人にしられずしてなり、くるよしもが 名 カ> な 心 3 に名 カュ E 12 5 し、た よ 得 12 ならず男に よする 7 T. ~" 2 付 し す 10 是 し、さね高 かは は 72 お 線 U る は 3. なり、よりてまてどの葛 方 8 山 山 し E ならで、誠 いいざことしは なり、茶 あふ 似 和 けると <u>ئر</u> \_ し心 12 は又はさなおともよ 名に見えたり、さねはまことなり、兵 n ものなるによせて、途 性 なるにくらまほし 説のわろき事 ば あり、上の 华 0 か に音 あ H 太 < 坂 اك んとよめるに 何 誠 女 0 の心 12 は B み の たとふ、友げり 相 4 な 此 め 坂 计 5 和 12 類 X, 坂 v 9 山 n し 歌 山の U 五 の は 3 9 12 0 Ł 味 な カコ V 同 7 岡 なな 3 叔 计 じ 12 ^ 知 0 7 カコ 57 S ~ るにて カコ 2 づら り、女 Ff 太 カュ し、か 5 は なり 太 和 づらと 誠 物 V 3 す、よく 75 カコ E 0 信 あ な 知べ は、來 は 2 づらを 名 男 华 3 5 あ ^  $\exists i$ ば、そ の 7 し、人 らず、 12 る 字 咏 よ お H

自人一首改数抄卷中

とく人玄れずして我心に任するよしもがなといふ心をよそふる物の上をのみい IJ たちてた てあらはせり、 ぐる には、いづくよりともし、らず末は 皆我 方に < りよせらるれ ば、そ

9

2

## 貞 信 公

**悲、**贻 忠 平 正一位證日,貞信公封信 照 宜公四男延長 八年 概 渡 政派不 國 六年太政大臣、天慶三年嗣白、天曆三年 月八

日

をく 山 峯 の もみち葉 心あらは今ひこた ひの み ゆ きま た なん

拾遺 泰二 E 幸とは おも り、只今の仰でとうけ給りて、まかり歸らばそのよし主上に奏聞すべし、さわらば 0 年 雑 よ しろき中 ル l 當 秋。亭子院大 月十 奏せ 帝 12 <u>\_\_</u> 日 申すなり、これも中古よりのさだめなるべし、亭子の んと中 に、取わき小 井 なり、行幸 てと有、 川 اك 御 倉 8 御 学 山 か 幸行 ありて行幸もあり四べき處なりとおほ 0) 知 紅 ¥ 薬 20 20 べき所とおほせ給ふは、共 12 的 7 で み 1 0 ゆきとよめでも、御幸と tz まふ 故、その心 あ を た 帝 得 b 大 七粉 山 井 は T 院 ţ ]1] 御 2 幸 の 體<sup>+</sup> み 12 は 申、行 給 勢" 昌

己。之一,这个 田グ と rè 8 左、 H B b 15 山等 b め 右デ B 3 7 そ み T 乎, 庭二 ~ 5 0 रहे かっ 行 奏 山工 越是雖少分 大 御 は は かっ 幸 來"不"晚色 下 산 和 み 幸 5 心 牡"见,爾二 有 3 2 物 右 12 72 あ ~ 鹿" 左" 打算 n 風型 部 大 7 5 n し、共 一;右7 越宝 H ど、心 B 类\* 15 臣 は 吹弄夜 君士去寺 n 睿 催 ŧ 12 之"者" ば 耳红 3 折までけ T 经, し n は 流行 打字宿\*三 £ 本 V 9 カコ 上文 越是有分行章 统 E L 5 な み 之"者"之" 而,之。者" 奥 7 12 O ^ ふの 出 あ ょ 名+ \$ る 西灵花公 3 老 第 め 所 付 應記者二 事 負は巻き 紅薬ちりうせずして待 n る 色 南 有"上" 有2 開業 な ば、大 9 5 にや、今 カン 之,物 文 b 杜节 有常 叉 玄島山 潜落過 Ł 者^ 7 क्ष 臣 六 砌= 花者 7 風望 み ŧ の の 帖 祭為 大 歌 歌 ぢ 7 12 瓶华 平, 井 速 那多 12 E 力> 奈此 之'射' 里, の ょ 房 お 行 含ま B < で 潮\*往幸 0 ps 從"廻"有於 幸 似た 8 > 大 9 丽 本 落\*流流者" 有 E 和 歌 首 n 可类 八 V に、忠 **喷**\*河流 守 3 所 山 E 開継許 を 而,副是 人 薬 歌 な B v 事 流"乃' 鉩 ょ 匠よ な 3 2 A 丘が 君力 九 は り、右 3 み草 砂 心 は に、花 逃? 智力 12 る し な 白言 Ξ 道章 圳= 6 木 胩 9 將 り、此 智, 怎么 見"從" を 首 山 8 12 共" 咋 " 乃" 75' 1 當 行 紅 峰 歌 日『日』花分龍多ひ 家 幸 菜 9

中納言乘輔

る

老

類

E

す

右中將利基子、中納言從三位、承平三年薨、

百人一首改觀抄卷中

Ħ

み 歌 と 七 B ば 新 2 か そ ば 首 此 9 古 グ 10 AJ 9 の み 4 み n 歌 12 み 新 齿 と 今 原 · & ょ 4 勑 怒 E थ 大 霏 7 香 5 わ E ょ 1 帕 世 み 羽 批 →. V 題 み 省 雜 人 川 は 3 华 卿 ਤੇ 2 しら 不 人 E. . 12 合 四 3 給 10 U 7 B T 知 L 世 12 时 た S ^ 流 ず、家 5 12 太 る め 其 1 ょ の h 心三香 古 る な ず 六 # み 歌 72 除 り、み 75 华 帖 人 な は 九 今 7 め り、世 る 13 L 0 إك 省 ょ ょ VI 原、泉、 を、新 5 て、三 歌 は か b み 廿 つ な の 3 人 省 驴 の 有 み 河上水 し、六 2 しら 中 て、非 句 原 古 3 0 今 T 中 は、 川 な ょ 入 3 1 な 帖 カゴ 亦 歌 12 S V. 也六 5 そ 第 5 彼 n は ょ 12 あ 5 萬 大 3 Ξ 序 川 山 P n み £ 和 川 な 城 帖 菜 72 第 9 n り、今 り、大 娫 た な 儿 題 D b は の きさて る 首 E 4 相\* 7 る 歌 カ> ح み カ> 出 籴 12 意 樂等 12 < क 和 あ 郡 は ŧ 1 な は 8 輔 作 n す かっ ま た の र्ड 12 老 じ 12 の け 歌 ]1] 9 戀 た は あ 歌 8 \* n とて、音 み 5 とて ٤ 2 あ は 9, より 芝 し 5 此 -AJ n る 老 V D かっ さて、 ず、か 太 歌 入 **す**-人 72 下 カコ ろ 12 1: 歌 有 12 3 3 ilt n જ 训 の 5 ζ ない n 11 同 戀 ば 9 た あ み T カバ 多 12 音 し 0

3

4

12

あ

る

題

0

歌

羽

JI

聞

रे

心

な

り、そ

の

人

を

v

2

み

L

8

T

カコ

<

は

思

人

ぞ

8

み

づ

力>

5

あ

P

P

よ

な

り、泉

]1]

校』の

る

を、今

し、

7

n

カ>

な

泉

川

は

切

な

紺

は

日

本

紀

日、崇

神

天

是

+

年

秋

九

月

官

軍

進,

到,

韓多

河

道公

安装

查

挾,

河市工

之学

各

相

挑,

漲

時人改號其河口挑河个間泉川就也萬葉の歌に、楯並而伊 5 ろ なり、此歌も名所あるをもて上に次けり、 、豆美乃河波とよめるその

### 源宗于朝臣

光孝天 ļ, 採 E File 沈 涨 卵是忠親王子右 京大夫正四位下天慶三年六月十日卒、

山里 5 30 人 秋 里 の 古 は 花 山 は め 今冬部 は冬そさひし 消 は冬よりささる常に 逤 귕 花 を のはらにそ冬を へる 9 紅 0 S 草木とやあなうの花の色に出にけんとよめるは草木と ٤ み 薬 に冬の歌 ļ 1. は のたよりにお 草木とともにかれ め カコ る ならず草 12 とて酸 なずらへて知べし、為家 さま し 5 かるくを冬は草さへ枯れていど の のづからまれの人め るとあ H 3 み る」(新後)是今の歌 إد りけ そひてさびしさつねにまされりとよ は り、山 限 らず .3 匪 の 人 草 な めも草 3 卵の欧にいつとてもかる 木 をどりてよみ給へ 12 もみるを、冬に Ŋ D は たるべし、古今に世 V b つ カゝ ય いさびしきをい n 4 v びしらも め 72 こお り、此 ひろ n は ŭ 人人 < める そ の中を のなれど、春 b 12 9 S は なり、草 よら め ż ひてう は みな n 0 h 3 ば 山 の

百人一首改觀抄卷中

る人 心 人めは 0 7 り、秋の宋冬 得べ カュ क्ष る め し、夫 常 革 ż 1 薬 草 ह اخ 9 水 カコ b ય はあらずとことはるやうによまれたるにはあるべからず、只大か る 2 初 华 カコ 相 n 第 くを、冬にな S. AJ + め 似 な 四 ð る事 思 P 12 ~ 惟 5 は正 な jį りていといか なり、右ふたり人がらと歌のほどにて一類とする軟 親 n E 下の句 ど、本歌をとる 歌 合 は 與 れはつる心を人める草もとは 今の 風 歌 歌と に一秋 事まち 扣 くれ < 似 は て是 止 な n ととも は 秋 K 冬 रहे カ> 12 12 そ な るト I な B める 2 r(t n た

の

凡河內躬恒

を治 云、天 先 は E 겚 S カコ 计 2 不 排 CL 試 來 5 ると見 b 子 經 甲斐 计 根 V 命 斐 等凡\*少 之河 目 12 ん、和名 へば、躬 72 り、又 祖內, 华 御 恒 地域が造当は 日 闷 から 12 本 丹 K 子 後 と 紀 所 図 此 थ 12 預 大 なると 氏 加 淡 佐 河 路 の 那凡海 人 禄 そいふべきを、いか 内ともあり、今も大河内と 後 **鈴**神 の 安於 河 代 內 紀 成ってれになずらへて假 守 云、天 の <u>ج</u> ج 津 で 适 诰 < 根 命代是 ょ 12 いよ 5 て、代を 直凡 お 等河 氏 太 証內 世 經 し 也位 名 カコ 10 1 12 開 m 人 古 は ゆ、お 2][ 內 國

きなり、

必得 太 同 丁念反、和 置 太 L あ から 入てくらきに尋 古今秋下白 5 た L 調 7 た 9 に見 カコ るなり、初霜は、月命に季秋之月是月霜 歌 べし、白 叉木の 12 て、白き色 る あ إك べし はてそわ らず、をらば つらねらるし飲 之ででまではせるとは、間の字をまよふともまがふともよめり、まどふる 薬の 菊に霜 菊の花 とよめる心なり、こ の ちら お るにそこのほどりおばへて尋ねる な をよめるとあり、心あてにとは、たとへ 力> の置て、人をまざはすどいふにはあらず、弱の哭 をらんやといふなるを、それは め白雪 じく出 みだるしを、散まよふともちり あひてまぎる」を、必あてし のいつれか花 n 菊と霜とをとも 始降といへり、和名集云、能文云點早霜也、 のちるにた に興 ż 歌 がでとしをらばやをらん カコ Ø がふともい 詞 ば じてよめる てをらばをらんや、猶 る一時節 ひる ならねばやの 置 相似 く比 ふに 72 な る り、後 初霜 たるをもて なずら क 字を の 撰 なき に心心 折 中 战 校 得 願

壬生忠岑

百人一首改觀抄卷中

先 松壬 舢 不詳、右衙 生直益成等外從五 門府生三代實錄第五十云仁和三年正月 位下此益成 p 七 H 授左 近 衙 將 巡 氽 播 E 權

あ なく 中に と定 ら知 女に め、此 つよみ 明 古 9 2 不 战 うき事 家 2 D 月 懋 とば 1 迁 出 力> の さまれ は Ξ 3 ろ 儲 思 た n 明 题 つ しよ 態とみるべし、つれなくみえし る Ŋ らん、此 の おほき中に、あはず にして、それ しら n て侍 給 つ ઇ ずな な 10 b へり、然 しらでつれなくみえ さは 业 り、六帖にもくれどあはすと云題 脱はうき心なり、定家卵 く見えし り、顕 の 12 台 n 瓜 あ E. よば Z 昭 .出 出 も古今祭を考ふるに、此歌あは 注 して ずし 京 云是は に待るべしとからる、か 别 え よ 简 T むに る カ> 9 女 が子などに しなり、共 、へす人 贬 を 0 曉 13 の 力ン 密勘云のれなく なとよ は 心 どうきも しくもよ 0 は か 時 つれ り節 胍 より晓 9 注 0 ć 0 n みて なささまを和 所 のごとく、月の るに、我 は ट्ट 12 は ずし 侍る なしと 出 ば みえし此 うく 物 M せり、さ は は て明 哉、是 昭 別 お な お 0 B ય 氽 た n 說 貌 心 Y H とて出る て、穏 Z) 3 8 12 E 0 ば 送 一の歌 てそ なりね 歌 力> 阴 5 ļ は Ŀ る 72 さま ય に、有 CI から 侍

E

0

S

る

歌

な

るべし、是は作者

のほどにて上の歌についけらる、

8

田村麻呂四代孫好蔭男大內記從五位下、

朝

ほ

5

け

有

明

の

月

ご見

ろ

まてによし

の 、 、

里に

š

れ

ろ

白

書

開と云 四日 なは める 12 古今冬部 雪 て 3 あ の カコ n 後 if < な 歌 面 撰 み り、此 に、な 詞 とよ 十七 9 2 有 12 は 韺 إك P つ 明 るな 首 \* 力> 同 ŧ まとの の なれ 歌 共 じ、ほとひと、けどさと、五音通 へたり、夜のあけは n ある中に是は十六首 有 彩 ば中天 らば ار 2 影 明 0 9 4 かとみるば 國にまかれる時に、雪 月と 影 そみめど云歌 3 0 E やみ た 月 E AJ カ> 方あ まし ^ かりに、夜 げ け な 7 るに n るに 0 الا ŧ 我 右 たる事をいる、有明の カゴ あ 宿 付て、薄 ムベ まがへたり、又後拾遺集に、源 12 72 のまに吉野 のふりけるをみて の 少 庭 あ りてけい し、吉 り、西 白 れば、只朝に 妙 雪 0 薬 野の里の 12 太 ļ 华 の かうへ L 里 には n みる ふる る إك 月は 朝開 に又 雪 讀ると有朝 雪 し 雪 < の は ら雪庭 ふれ る降 光 E を 注 つなりつ をお 4 のみ かっ るを 道湾あさば < 礼 は し 图 t は if さめた はらけは、朝 72 め 與 ょ 彩 N 6 る 5 令 め 偃 を 华 てよ る る ¥2 た カコ 12 朝 方 5 12 な

百人一首改觀抄卷中

月 12 付 故 な 2 랿 12 る はム 人 n ~ る 力> らず 空 とま を 3 見 カ> 知 人 D 山 ~" たせは山 し、忠 0 は 岑が 0 有 の は 歌 明 12 0 ととに 次 月 12 て載られ 太 月そ残れ n る 白 72 るは、 雪此 る一為 共 歌 家 卿 12 12 有 T もこれを取ておらぬ 今の 明 の 歌の雪 月 E 5 は 2 有 非 阴 あ õ な 9

### 春 道 列 樹

從 五 位 下 雅 樂 弧 新 名宿 瀰 一,男、文章博 士正六位 上壹岐守 Hi 实 守、

山 た 川 CI の 古 E 今 は 1 秋 5 の V 風 下、志 入 往 來 物 の を 賀 し F カコ げ の 打 b け 2 山 7> T Ġ ح. た 1. 如 H L え 意 ろ C 所 にて カ> し 櫕 な 嵩 3 よめると さまに 越 カコ 12 B がいらい 支 み 竹 办了 みと 有、顯 柴 は な 出 な は K. る 昭云、法 か 川 をから 道 n 水 な 5 カゴ の B み つ の あ よき 山 つ カン ح < L る 12. め 所 芝 物 を E カゴ 紅 な 太 寺 は 莱 へま せ り。今見 北 な 办。 白 んと うづ 川の 4 る け 5 て、井 川 滥 9

9

カコ

都

4

रहे

7

風

0

カコ

计

12

ö

し

カゴ

5

み

な

りと

S

3

心

なり、川

の

M

12

みち

72

る

紅

薬

E

あらで、後

カゴ

5

み

は

人

9

作

9

て.

力>

H

72

3

12

あ

B

·\$:

な

から

礼

あ

^

AJ

まで

5

b

力>

1

る

ઇ

みぢを

川

紀

友

則

說宮內權少輔有友子、大內記又一說有常子、紀氏、遠祖武內大臣子紀角宿禰也、

久 かっ た の C カゝ りの ごけ き春 の日にも つ 心なく花 の散 らん

種 途 视 萬葉に人 古今春下櫻の花のちるを見てよめると有大帖には第二句光さやけきと有人堅は はりなれば、つ しと云心飲又額 ば 0 اك 詢 る 其心 て火 h に、伊 のを生み給よびどつ鉱也神代紀に天吉葛と皆てあまのよさか の 方と 0 是 弉 にやいづれに M な 111 ह ちに 3 の 0 カゝ ~" あ 竹 H けり、天とも空とも n 火 本後紀には瓠苔とかく 對して久 し、されば大そらの ん時鎖むべきやうをは の 神を Ġ あ 生給 しき方といふ れ、天とのへくるより ひて いふべき枕詞なり、天先成而 あを Z n n か、又天は陽にして健剛 とや くとみゆるは鉱 カ> 12 5 り、是によりて思ふに延喜式鎮 かっ n Ŋ おほよそ天象 か T カコ 资 んと 泉 اك 思し お の高 ry U 0 なれ 物 め 地後定と云 の は 3 して、立節 12 約と 給 ば、人し は へるや 太 づらと 计 とて、中 枕 火祭 2 < ad. う り四 堅 な

百 人 首 败 W 抄 彸

A 首 改 观 抄

ては 13 用 の心 办。 る < き心な な þ 物 な 75 3 Z 折ふ n りのどかにて בינו **b** ` ば のどけさ し、花 313 ば 心 カ> 日 な りあ とは、口 カゴ なが 1 は るべ 72 の くわ トし あ なない 72 る < 1 時 .V ちるを カコ なれ 12 そぎてちるが な と. ば、な ح ø め にわ 力> 7 な るを あ ざするもの いムなら、永 やしとな V S 称 **ø**' り、後 日を もいそ 日 ישן 時 撰 カゴ

Ŀ 心 な 9

養父

の

歌に

当打はへて容はさは

力>

りの

とけきを北

の心や何いそくらんてれ

おな

נצ

深

Ł

は

### 藤 原 興 風

签 談 游 战 仕 孫正 六 位 相 模 榝 **並成子、正六位上** 治部 少 亚、或 說 下 總 框 守

た n を カシ B ì ろ 人 1= せん 高 砂 の 松 B 当 の 友 な 5 な < に

古今雜 12 12 -1/-る 心 1 也、誰 上 E S 题 をかも 太 しらずなり、 心 な り、万 は 何 物 圣 此 歌 力> 0 は 中 かといる 與 12 風 は 老 高 心人の上 V. 砂 Ø 果 て背 松 0 12 0 み 16 カコ 友 र् ぎらず万物の 0 カ> Ŋ E ^ 大、所 B थ 残らざ なら 上に て何 る す、よ IJF と を は め 1. Z

き物

な

n

ばせめてか

n

をと

おもへど、か

n

る背

の

友

į۲

あらねば、外

に又

濉

力>

あ

友

CK

8

は

所 銳 8 h 3 此 5 21: 高 S の 比 T 1 in E 砂 0 の尾 12 我は 12 物 5 は 人 松 な か 2][ 上にたてるまつならなくに題 へに の りと か らずと なり、あまりに ひふ心 るを高 けら此 注 心 せらる、是にて心得べし、明長明 砂 なり、質之の の尾 同し、古今に 我 上の 身 の 歌 老 松とい 此與 に今みてそ身をはしり たりとい 注に、是 ふ、総し 風 から 歌 はんとて松さへ て山 ははりまの高砂尾上の のまへ を高 此うたをどりてい にかくし 砂 É 85 る住 我にくらぶれ V CI 2 尾 . \ の江 の 世 上を かり る正 9 をや遊 12 松 せん 尾 いよ より ば 上 猶 4

#### 紀 頂 之

の

底

12

み

つわ

<

ť,

影も

U

かしのともならなくに

古 傳 先 温 不见、木工 则 從五 位 下、天慶九年卒、

人

は

bi

3

心もじら

すふ

3

かっこ

は、花

そ当

の

香

にに

II

C

け

る

H 古 S 必 へ 出 今 非 て後 上詞 て侍りけれ 12 書 い云、は V 12 ば、そこに 礼 つせ b if 礼 12 ば、か たて まうづるごと 9 の if 家 0 る 梅 あるじ、か の花 12 や必 ををりてよ < りけ Z' だ る בל 人 め 0 12 家に るとあ な K 人 Þ り、古 ×5. し b < 然 は Ġ, る どらで 有 z. ~" 4 V

首 败 W. 抄 您 ιþ

百

驗之 云、派 寺ノ 正 なり、人 Z 8 12 し る 亦 只 修 月 は 0 有 E 3 此 る な 湖上 41-和 H 行 12 72 絲 湖 宿 物 八 清賞 + 旭 < は、 1: 7 ड़े 3. る な 4 0 P.H. 四 FI. 泊 簡 4 t 次 יע 5 心なり、此 梅 3 车 さ、 心、 り、か H dil 位 は か に、ま de の 付所 **+** = 道 辰 31 闸 ح ع -12 否 先 よ て、政 < 阴 る、代 な 4 L 是引 う 月 實龜 ប្រ 下云、洪 alla H な n 時 ば 1 納 T: で 之 沱 らす 人 12 あるじ な 车 為定 展 华 间 计 かっ の の 2 カジ 比 中。法杨上 朔 る 人 12 3 雉 家 5 そ 有 额 闪 は、 な 派 H L は カ> カ> 12 T 水 彼 < 1 降, あ は 人 匂 ~ あ **勅、大** 人 以官 B 此於 亚 同 0 300 L る は心 CV ^ 《位長朗申 E. 類本為國家所建 觀 づ 有北 心 侍 る 和國 長,合,檢校,也三 B n V 天江 な ય る、より 12 熙 は有 \$ 稚 S 72 L はい V 城上, 驗 b 澄 17 E 3 出 牒\_例,大 あ 門, H E रु し は 7 し よく 5 るを は、あ 那長 削 72 うけ 5 同 是 tz 所植 らし ずと \* 立至也 谷 和國 な v る 代 15 給 お 心 II 山 る 涂 じ 底此三多 B は かっ v 12 つ 寺、高多 長谷 级第 カュ 靈像 故 は 9 人 贬 つ カ> れ、人の な 3 调一 8 뺩 事 物 L 力> 市约 3 加 \_ At" 前 心 殊 を、制 9 老 E な 寺人 ---郡 緻 り、腰 ई 驗 ح うな 思 心 力> 杜 الا 是 遊 日 य 遐 八 をま 5 水 は L 坂 本 之。抄 邇 提 云 何 n T 富 AT J'i 後 训 山 ふる り、政 柳 カコ 6 12 の 鄢. h 先" JE x 规 寺 此 は 下 は 和 人 云. Z. 元 邻 祖 + 之家 õ 7 植 な あ 12 रे 0 八 來 川 らず、 ٤ र्डीर 0 2 る ય 原 n 狐 な

歌 ٤ 12 の と る め ねとぞ の 紅 Ŀ る 山 ょ V 桦 Mi 歌 太 育は 崎 薬 の 的 12 心 いよ ま 花 櫻 の õ 0 季の次第なるべし、 と め (C. 背 小 松 7 は 0 なるとか 概 梅 7) 2 でたきを出さる、下に女 を け 7; 否 類とし、典 9 ざれ にそ 何 ょ 給 め 9 もまが なを る 心 けるは、うる人のといふよりは今 ば、よとは秀歌はよまれぬ 風 12 E おな 一類 5 匂 か・ 歌 Ø ひける此 じ、買 ほら E まず、ま 貫之の歌 之の の歌どもにおほく常 9 中 下 カコ 72 秀 0 Z 歌 は 初 句令の歌と もかはらざりけり、うる人の心をだしら 二首 心 S くら の似た 放 は な もあ るべ 紅 かな 薬 の上句の心かはらざりけ るをもてつらねらる し、列 座 る 3 櫻 の なじ、叉 べき中 秀歌を出さる、上 3 樹よりこ 同 お に、是 し な < じ な 隙 は た rii Tii E な 四 韶 < 座 Ŧ. 歟、次 散 人 0 12 內 II. 0 な ょ 9

## 清原深養父

先 0 誻 胍 息子 不见、 內談 の 末 ļζ 頭從五 3 赐 位 b 一下、消 12 32 ば 原 系 姓 は 図 72 迎を し 力> 涔 ならず、いづれ ふる に、合人親 の皇子の E の子 孫 裔 8 0 み S 人 ならず、外 2]; 定

व

72

か

るべ

夏 の 夜 は £ 筲 な か 5 明 82 るを雲 の 4. こに月 B さるらん

T すき 12 月 な ઇ 古 5 阴 ار ناح 今 N 10 かっ り、萬 やり 5 夏 V た 思ふ 12 えし 調 づての空 和 月 36 / ば、月 薬 ど てよめ 谐 か作し 集 45 に月 も常 اك に空をわ もしろく إك 3 9 初 かと さてのまだよひなが 心なり、雲のいづては、雲は のとまりに 夜と皆てよひとよめり常は おもしろかりける夜晓 思 いふ心なり、六帖に明るまて有た たりて西 は 1 は之至らずして中空にやどりてぞいますらんとお v のとまりに至るべし、然るに今街 よく み らは。詞 L カゝ 物をへ か た ない おなじく 1 12 る **設ると有、夏の夜はもとより** だて 夜中聴と次第 べし、よりてまだよ かく 12 あ て心かはれ すも かっ AJ 夏の の し、て の空はまだ背 な れば ٠ 9 夜をまた宵 则 N な る、共 S から 叨 Ġ 時 5 إك は

文 屋 潮 康

先亂

白

露

に風

の

吹しく

秋

の

野は

つらぬきこめ

CB/

玉

そ散け

3

不見、 說康 秀· 奶

十六 歌に おく 後 た る立 合 月と露と終 いふ心 拱 の 3 省 歌 秋 白 やとおは の 有 緑 中に、延喜の ともを載らる、古今秋 な 見 糸 り、後 は王 ı İı は しに、風 0) 推 ありて又 第二 なれ し、秋 撰 莱 12 9 の歌に草 御 の野 あ やつらぬ 細 時 きを S おもしろく見たる心を一類とす、 歌 て残 の 歌めしければと有是に付て不審有管家萬葉集上に な の糸 鯀 V り、災 を見 ム、樂 な きかくるくもの糸すち是又管家 Ŀ に、同 اك く散うするを見ればまてとにはぬ 平 AS 3 天 Æ. L に、風 ζ カ> 年に 人 白 詩 是 玉とみえつるは秋の の 12 たい 빓 撰ばせ給ひて、后宮歌合、是真 ય 0 草 ねほどは み 縺 ての 古々雨 家 の歌 草 剪齊と作 を糸に 合 茑菜 ひす إك ļ て玉 る物 きなどめざり 下にあり る める一秋 親 露 をつら な 王 り、右二首 にそ有 家 秋 同 0 歌 の 時 ¥ **V**2 歌 け 12 ع 3 0

右

近

€,

右近少將藤原季繩女仍號右近

わ す S ろ 7 身 を は 思 は すち かっ C てし人の 命 の 惜 < B 有 か な

拾 滥 华 翘 四 題しらず、大和 物 部 にはをとこのわすれ ヒと萬の事 を 力> ij T ち カコ S 计

百人一首改砚抄卷中

首 **吹** 观 抄 仑

れど、それをも独思はのは、それよりまして歎くべき事のあればなり、い を記 n 12 ける後 12 V U P りけると有男 にわすらる 女の身ほ 必悲しき物 かにとな

ば我を忘 のにくみ を得 れじとよろづの神かけて智ひし男の、そのちかひを背きて忘つれば、諸 2 力> <u>.</u>න 命 を絶 やし なんと情 U 校 なり、よは .12 p 君 がとよ み E N

真女 间 じ CI の心なり、後撰に人の ιĽ してと と別 0) からに我身をすて 薬 V 9 ち にけ カコ は りにければとて此右 入君 ん是も同じ男 そかなしる。此下句今の によめ 近思 るにや、又後 はん 心 と頼 に似 撰 めし 72 Į۲ 信 り、定家卵 人は 明 化

好 忠 カジ 歌まで九首は懸 をよめるをもて 類とす

をとりて日をすて、人の命ををしむとも有しちか

C

のおほえやはせんこ

さを

0

歌

と別

參 議 等

n

あ

さちふ

の

を

の

ン篠

原

しのふれ

こあまりてなごか人

の戀しき

大 納 雷 源 弘 採 中 .納 言 希 子 參 談 Œ 四 位 下右大辨天唇 五年三月十日薨七 十二歲

な

E., 没 T 生 ष्ठ カュ の. 茅 I 人 r 3 芝 の £. 3 n 9 は お た 5 2 し る め の 3 し な J. g. Þ の り、共 思 原 の V 人 風 C な 人 4 n إك 0 n 序 な ば、後 ょ な 歌 し n \$ ઇ 人 汫 12 S なり、芮 此歌六帖後茅 あ 生 し 3 まるをみ は 薬第 らめ 野 0 P 枕 十一十 づ 秋 詞 72 な の ילג 3 ニに ち 3 題 **V**2 此 12 カゴ E 人 रु 小 儿 はと 没工 U 野 る **学**+ 歌 名 心 原? ٤ 所 v ふを な 小子 あ 12 り、あ あ 野ノ n 引 5 ば、こ ٤ ず、あ、 る人 た よ n n め と ど、そ 歌 ま り、野 かて、 本 に没 n 歌 12 茅 ない は 12 は

後

摂戀

に人

E

2

カコ

は

L

けると有古今集にあさちふの

をの

1

とのはらしの

みと

#### 平 兼 盛

古

今

0

歌

を

2

そと

5

tz

從 四 位 上 平 篤行 男從五 位 下 啵 河 Ť.

れご色に

出に

け

9

我

戀

は

物

B.

ご人のご

3

ま

7

忍ふ 拾 氽 逍 盛 华 は 翘 左 な 一、天 り、拾 胚 遊 御 נצ 储 は 歌 合 忠 と 見 かい 歌 有 と U 卷 は M 天 E 德 し 歌 思ふ 7 合 の 次 歌 12 にて、次 の せら る、天 の 忠 胳 見 カ> 9 歌 御 ٤ 财 5 2 S かぶ

的 쿳 ó 色 の 人 目 12 立 C あ P L めらる 1 とな り、奥 遊 抄 12 古 歌 を 盗 U

H 1 首 败 砚 抄 Æ. 坤

村

上

帝

9

御

時

3

S

2

心

12

て

天

府

3

天

德

Ł

相

巡

せ

る

1

は

あ

らず、此

歌

ય

忍

Si

3

穏

0

太

は

S

7

华

月

T

思

CA

人 古 蚁 视 抄 卷 中.

今の 毛でつ 毛型 證 9 氣ヶと 所 歌 伎\* は と一様 は 和中间 **V**A 多りし す 流ルか 当を め 香"る る 25 比にベ 亚 登りか 12 能等が高 出 83 3 カン 礼 E 麻~ 栾 72 L Æ? 第 n T 十八 忍 ど、古歌に 太 に安必意毛波受安流良牟 n は はさる事多し、後 物 P 思 太 とみ る 9 人 そと 伎类乎安夜思 0. 垣 ふとい \* 壁 人 歌 を 苦"穿 \*

壬 生 忠 見

忠 岑男、 忠 兒 家华 御 厨 子 所 Ni 天 德 ---年 任 糚 准· 大 目

戀

す

ふ

我

名

は

ま

た

ŋ

し

B か 拾 Z 遺 5 ય CA 12 カコ 12 か 入、上 7 H じ そ ず 的 は は とも、か の p 籴 有 。遊 < L ね 歇 物 业 を T 12 12 3 . 3 とも V 含立 S n 人 太 t 82 カゴ 心 め に 5 ۲. 也此此 り、皆心 Ł 12 け し、まだき 態 かて、 宏 冶 挻 人 ^ S 3 は カュ ·\$2 歌 H 12 すこ 9 本 1 近 T 紀 名 は、 i そ ·我 12 豫 思 は ح 9 立 字 Cl ひ つら をよ す そ る び、人 Ł め め S り、同 ن 太 之 カシ n 名 L

左

12

有と

~

飨

遊

勝

12

时

り、彼

歌

合

判

嗣

12

見

之

72

り、沙

石

集に

は

此

歌

合

にまけ

て忠見

ね

て、天

籴

そ

う

力>

1

CI

給

C

H.

る

E

帝

微

晋

E

氽

쌾

か

歌

を

吟

난

な

4

給

CA

H

n

ば、天

氣

E

જ

12

秀

歌

12

て、判

芯

小

野 宫

殿

勝

負

と

定

82

お

の

思

字

はそれより不食の病つきて死したるよし 华 12 も見 ゆればおぼつ カコ なし、家隆卿人太れす玄のムの 皆り、され必其後 浦 にや もながらへ < 鹽 の我 たるよし 名はま 家 12.

さたつ煙かな「(類集)

7 右三首 類とす、 は 九首が 中化 忍継をよめるを一 類とし、三首の中に後二首は同時の歌をも

清原元輔

深養父孫 下總守 泰光男肥後守從五位上永祚二年六月卒八十三、

契

Y

な

カ

た

みに

袖

をお

ほ

りつム

末

の松

山波こさしこは

を 後 先 の I 拾遗 おきて 越 本 3 人の る 歌 戀 世 の 四、心 むだ 心 終 心 は 0 12 し心 力> 有 君 かっ まじ は は を をわ お りて侍りける女に人に るを松 きて け n 力> なった K 我 山 我 اك こと心 は な ય みて 心 末 9 出 の ゆる 來 松山波るこえなんこれを本 カ> B は とは顔ならはせり、契りさなは契りて ば カコ 3 は 世 あ 0 りてよめるとあり、古今陸奥 あらじとお 松 山 に浪 なへといふ こ ゆ べ し、然 歌 12 淡 るに 取 な てよめり、 歌に君 り、こ 山を 波 n

百

人

首改

をばい り、我は今も ひに袖を必ばりつ、とは、彼にはぬる、物 力> اك 句 更に しつ ょ 5 ることぞとなり、波こなじとはのはの カ・ カュ へ り. は る心 T 有 なし、人も同 2 る 爽 5 を治 し心にこそかは 定 し なれば下に波 て、人 Įζ 字除 らじと契りし カコ をい りみ て心 得べ は 思 U は が、北 72 し 的 J ح بح 0 る 綠 な の b.
tz. eri pui 薬 な

權 中 納 言 敦 忠

本 院左 忠仍實國經子也天慶五年三月 大 E |I.J ZĮi 公三男、母 筑 削 守 在 叙 原 從三位任 棟 梁女、初 權 為大 中 納 納 言、同 富 或 六年三月遊三十八 經: 麥時 懷 妊 後 旅時平

あ S み 7 の 後 の 心に くらふ n は 当 は 物 b お B は 3 ŋ け 9

撿 世 カゴ もまさり、い 懋 の 戀二、巡 人 しき心 は V は、 しらず、許とはあ かっ カコ .C. 12 なうさ 我 V は 物 8 U U など、更に物思 餌 ~" L ぜまし、人 は とてと **A**3 さらをいふ。あ は 思 太 v S 心 2 カコ اك の N 瓜 λş. V とまなけれ ઇ. 人 S 5 見 相 見て ん契 ÅJ なか 後 3 は は ば、その し Þ V 事 E は 0 な n in カコ 4 見まく は 有 度 þ 相 L R 物 H 世 見 ばわ 思 し 2 CI

は

数

ये

あ

B

ず

といふ心なり、六帖には

後

0

あ

し

たの

歌とせればあはざりし

きの

盆來,同 とか し 道 ふまでを背 音に な カコ る + そ人を含 所 和心 E 後 12 見 朝 S 見 而デ < す 0 CL 者が終れ 後 は ^ の カコ ح 心 N 9 草があた。る とは け し E る」治、我 跡べいか 个 お 朝 क्ष 者へら と 戀 は 雖1 支 は ま V ^ 獪 し 見声四後;和6 Æ. cz 南 彼 过 S 何-見; 间 は み ても 心 动 Ł C 弘 なく ijŤ. T 570 -35 は 粗。杂+ 戀 木\* しき事 占 7 h 154 仝 用 v ¢, 否; 72 石 彩, 3 B E 坿 雖念照悉 5 12 な 人 や、計 る な カ> 3 らき の 心 1 1 は

中納言朝忠

ち

の

み

してこれ

ら皆

今

の

歌

12

心

通

5

三條右大臣二男從三位中納言、康保三年十二月薨五二年

あ 3 4 の 絶てし な < は な か 1= 人 を ક 身 を E 恨 4 ż 5

-|-

-1-

より、 拾 F め 遊戀 lz S は 人 3 一、天 E 心 ż 报 3 な り、業 胚 õ 3 心 の カゴ र्ध 御 平 攸 胼 に中 朝 から ^ 歌 臣 りて 介 の世 12 3 1: か の 有び 1/3 世 は V2 に الا E 絕 な 迁 B 72 E 7 櫻 0 CK V 恨 .人 0 入 IJ. な 12 12 75 和 カン 9 岩 见 絕 b せは り、身を T 7 後 な 叉 米 ζ うし 4) は、 の 心 人 7> 5 ][ は 1. 肌 0 0 3 ıζ とけ 歎 1 4 は 13 さかか 2 11-训 じ -1/-物 は、 Ŀ \* AS.

是に (計) 间 此 と.心なり.右二首官位のほど人のほど又歌の必も似たる 歌 櫻をひとふにはあらず心にまか 步 ずし てとくち る 故 を 12 カコ 類とす、 < はよ め

謙 德 公

條 郯 政 伊 尹 公、九 條右 大臣師 丰 公一男天祿三年十一 月 ---日蕊三十 九、盜 日 歌 德

あ の心 拾 ~ は は 懋 3 遊 n 初 戀五 カコ 死 己占 **A**D 和 な E 物 ~" んころ き身と成た V. v S CI ふへき人 る 12 H 心 る 相 女の、後に な 力> り、死なばとも れどろあはれどだに 72 5 は Cl お つれ た b 3 女. なく侍 ほえて身の の、後 にとも思ふべき女だに つれ りて更に V は な U < V. 人 あ な たつらに成めへ らて お はず B 之 相 侍 つれ すし 5 見 け ること て、淡 なふ in ば £ な 3 し き間 S \$ < カコ 5 死 わ な n 歌 AJ

Z

Щ

カコ

<

T

0

7

我

瓜

U.

5

9

やまならは身も

V

72

つらに成

¥2

へらなり元

远

华

ることば

は

な

くし

てよ

め

る感

情

泛

からず、伊

勢

物部

にあ

S

川

は

T

カコ

n

AJ

る

人

と

8

カン

ね

我

身

は

今

そ消

は

T

**A**I

めりとむてそこに

いたづらになりに

けり、躬

恒

华

12

B

みせ

82

うへは、まして

誰

有

T

カ>

我

死

\*

あ は

n

ふべきと心

かは

n

る女に

うら

み

12

なりてか

曾

禰 好 忠

先祖不祥,丹 後樣、

ゆらの 戶 をわ たる舟人梶 を たえ 吻 < b と S 82 こひ の 道 か な

た 新 あ なずらへ、女を共 0 12 U 此 りの る T 難 古今戀一、題しらず、家集 べき方 から 從 5 111 難義 づ なるに でとく、媒 过 な જ の しとなり、又ゆらのとしいふ PH なるにたとへたりてしがたさ門をも楫を便 n ゎ 居 紀 泊 びて、中 の方便 俳 12 S になからふ、林 る 1/ Ų 1= を逃 人、さの 支 にもあ の見捨 たから 懷 図 L り、此 15 ひて は 7 12 媒 礼 ょ H 歌の上句ことへ ば あ 12 良 め は 邶 よせ、迫門 ひがたきにもある習なり、今 あ る を õ 波 歌 إك 失 事勿論なれど、曾丹集をみるに、丹後 お G ^ ほ る らる、舟のやす のこし 计 册 n 9 ば、此 < 12 でとくわ。 から ح س 12 比なり、男の身 山 这 n 所 は かざ カコ ばこえすます を 丹 5 V 过 戀 後 82 路 ひよる V の をば と S ક 由 籴 衍 1. 良 升 カゝ 3 12 彻 にて 非 1= ð た あ 榝 定

Ħ 人 省 蚥 视 抄 從 ф

温がなりなり 隱 國 部 쿬 と 吹 1 8 る 12 12 0 Įį 岐ノ 學 君 処 10 た 灭 の な P 9 カコ 何 ٤ \$ は 山 謝 大 磁 し ·[[i 懋 國 カゴ 72 有非 山 7 知 納 太 D かっ 良 浦 ^ 0 0 9 人物 出 み 間 12 薬 Ē 行 夫 は 12 松 12 72 4 华 郡 萬 を 通 風 力> 12 路 12 3 40 不念有 S T し R. 11 を 谈 栾 12 るにや、夫 た な 72 12 まを 12 E 太 は 路 الا 衣 升 ん後 12 £ 炎 囫 Q 行 Ŀ カコ रु b 趣 同 5 よ 5 な 4-12 山 约 津 風 0 淡入 す て共 名 木 み る 3 身 の 和 0 2 お る 那 な 第 1 人 カゴ 道 合 ઇ た 9 企 di 12 G な 2 な よ 之, 言 12 # 太 の 電別が大多 E Ξ < 5 यु 5 L 5 娫 b ح Q きな て、召 < ろ 12 0 山 را 12 0) 姚 h を同 Mi 训 亦 此 な 事 E カ> 太 の **州障多見** 上 七 歌 碳 る る は 弘 仰 人 孤 5 b 7, 0 此 伯 を 0 あ रु 坬 ^ おも 类 以 る \$ 歌 波 M n 江 な IEI 艺 5 な な 良 帅 7 7 枕 2 3 寸 吾念公爾 をこ < b, 15 引 然 T 男 な 间 泖 H は 女 ļ る 酒 则 丹 合 7 0 . 72 3 同 撼 T 4 後 ~" 0 1 办 家 飞 舟 な の \$ 中 12 T み は 圆 狐 卅 は 1 S 不从 歌 官 7 る 胍 12 か 0 波 し إكر 40 人 ぐべ الا 訩 歌 你 ļζ 72 我 机× よせ 3 0 小 カコ 祖= ٤ し 叨 那 と を 心 を 册 の め 女を し、高葉大船香収 て、我 书中 3 15 出 授 6 へ、文 2 人 よ 四2 5 8 有 L 2 な な 1 力> 泊 别 t な 浙 2 る م... ح カュ 0 女 إك 才 全白 り、又 拾 玄贱 め かっ ilir 1 な 办 긔 0 3 る 巡 的 カン ずらふ 歌 る 中 紀 华 ¢, 波 せ ક 同 2 な 기타 此 騎 を を 1 な 大 0 L યું : と 歌 旅 人 册

恆

古

3

の

办

の

ili

ح

<

仆

ク

ha

5

と

tz

えよ

3

1,

T

Ę

悲

b

ታ

क्ष

1

ま

れ

3

H

5

心のかよへる所あるを一類とす、

追逐 七浪高 升 命也 b カコ 8 め S 1 は 2][ 7 み る E おさより 通 B 72 南 (0) 之。 往 中 り、覚 5 秤 12 狛 إك IJ せ 10 0 迎 何 起 9 な L 3 の L 元 \* 5 7 此 カ> 出 て、今俗 范 収5水。 ぢ 紀 國 华 71> か 伊 た ぢ E は 絽 N Ki, 柁》 8 12 7 જ る ع 綠 2 字 心 v は 、か な 舩 S 浮罩 海 1 にて 得 ぢ a し N て、紀 宿节用 省 柁 क L 0 心でを 3 柁 大 有 は 應" い H み でとき一物 9 納 為章 は 独立す 源の 以近船と 國 言 りこれ 爲 0 微+ 柳 家紀 뫷 山 可が特別を B 六 这 注し、花 之 と 帖 0 12 さし Ø t 信 游 根なす 5 n 質 の 収を椛工 0) 7 ば 湖 (9) 排電 云 症 7 B 3 [ii 無さか うき Ł の 洪 إك 8 南 はす な ぢ ļ ع. 5 K. ٤ あ め 约 ず、後 ベ ょ 訓 õ Š し T 1 め 4 V 12 1 行为 枕 り、中 り、萬 U, 世 わ Ş بح 72 3 此 薬 船 た 古 3 か 歌 ય 孙 13 0 12 华 0 12 9 わ ょ 至 第 を U 司

惠废法

師

先 祖 不見、筑 和 之此 人 心、飨 盛 脐 文瓜 之な E. 1 交 は n る 人

心

八 重 葎 な け れ 3 宿 の 5 ひ さに 人 こそ見 ż ね 秋 は t 1= け 9

人一首改製抄心中

FI

Ħ 人 省 改 W 篵 中

敷、同 けるすたさけん皆の人 2 所をきらはず L てよみ 拾 n 法 歌 遊 所 にて、都 をはさみて、次より又端をあ 師 じ心 にとふ人 秋河 侍 9 な 歌にて心 ける草之 原 り、河 12 院 L た ななさ E て秋 4 原 T H 浣 CA もまた あ み の な は 宿 n もなら宿 台家 庭こそあ ζ U な た 相 るを カコ n る 似 所 し 8 宿 た 蚁 な 源 < 12 らな れて り、右 にた じて る りしかども、今荒廢 融 秋 浴 公 來 年へ の家 38 めらるく ょ は 、影する 首 め 八 AJ る心 は なり、みちの A いふ心を人々 礼 あ 葎 心にや、 まり 忠 は な 12 和 秋 b ઇ 後拾 のよ E 42 さは して人気 もの 栅 國 0 造 9 0 らさりけりこれを収 よみ侍り 歌 月 は 秋 兇 綴 上河 秋 0 も見 がま つ の 古 今秋 之以 · [u 忠ら 原 0 けるにと H ili 院 は懸 多一路と 上河 にて 所 と に、時 うつ なら なに t 有 原 節 な 过 完 み n AJ 同 侍 之 12 n る 9

源 重

之

参 議 益 忠 男、贞 固 親 E 孫 從 亚 位 下 相 模 守 至 長 保

風 变 た み岩うつ 浪 の お の れ の み < た け T 物 を 思 ふ 比 か な

制

花

集

懋

上、冷泉

院

東宮と中

H

5

時

百

首

0

歌

率 りけるに

よめると有六帖に「い

カ>

12

とし S 古歌 7 なら人 とへて、其 し 堀 7 人 7 河 12 岩うつ波 かく T と 71 カン 歌 人放 は 思 本 n に荒 あ 歌 S 72 の立 12 8 カ> らず、風 心 る 礎 せる H 淡をよ 0 をく T か 沿 のつ へりくたくとたにも人に支らせん近歌も か風をいたみと お 12 9 だく事を みあらは < よきを n と必 tz くる をく 波 ય せら、此 波なれ のく T 懋 は だ だくる < 風 0 歌 P をつよ カラ 切 より下七首又皆穏 ク 何 な n の によせた る な 12 み カ> き人 なず C といふと な り、お しと らへ、岩をつれ 12 カコ のれのみ ζ いふよしなり、千 同 なるをもて一 る し、波 し重 心 はこの 0 之より 風 とは な 8 を 歌 なな 力> 人 V 類 を たた 被 < 12 本 3 华 心 72 T 9

# 大中臣能宣朝臣

す、

名 7 天 京 祭 兒 H 僻 12 主 用 本 辍 屋 說 るとき、口 紀 根 を 基 第 **奶、祭** 命 信 三十 亦 0 简 3 主 本 持 放 四 な 位、諸 統 り、大 紀 なり、大中 12 紀 抄に દ 71 縦 は、膝 萬葉にも音於なり、然るを常 冠 E 膝 ۲ 原 E 原 部 家, 氏 ŀ 臣. 麻呂 と 部 説と と大 赐 3 7 は あ \$ 3 h り、臣 H 12 部 3 别 8 脉 時 意\* 大 な り、先 呂 中 1= 美 15 は ii 麻 大 心 ٤ 美 呂 中 を 你不 な 臣 麻 泥 ष्ठ は する る 呂 同 ઇ 12 な 姓 なら \* 3 3 は l'i は 淵 國 ابح は 中 E i 处 るよ 7 9 篰 4 ()t と 12 假 T )¿ b

百人一首收观抄卷中

き山田 朝 麻 第 吉 5 大 B 從 部 月 臣 至 呂 本 मी 冈 Ii. 七 衍 E り、延 2 後 E な ·勒 12 位 臣 鬸 H 5 紀 時 L 有 云 賜 是 下 齊 妙→ E. 丙 て、意 小部 は ず、國 等 は 曆 部の યો 7 賜 h tli 諛 页 9 齋 七 部 责 n 美; ts 年 光 み 政 部 之執 雄山 下 人 り、そ 岐 之、共 り、文 麻 七 仁 等 12 朝 宿 嶋 天 71 呂 月 湔 瀰 IE 恩 臣 業 石 0 武 皇 そ 外 B 12 3 祗 是 先 外 するよ 宿 田 温泉八十七 n 天 变 解等 熟 12 あり、もと 出為 は 少 郡 龜三 よう 皇 2 練 自 只 淋 人 の L は 宮 雷 し げら、ト थ Œ 叉 志。歲 御 みえ 华 た 主 E 云 大 六 中 Ξ 3 時 等 12 貴 位 E 外 9 E 臣 帧 72 代 7 月 人 部 及 從 F 上 姓 命 となる、意 職 12 遊せらる 12 り、文 12 也、今 近位 は 帝 15 ば 業 t て、稱 右 少京記寸 天 記 あ な 基 大 つ 近 錄 る 德質錄第 らざる 等\_ の 下 カコ 田と 天 德 7 事 賜 1 r 美 3 姓占 清 以\* 天 皇 部 洪 知 部 麻 R. 十三年 麻 皇 事 人 な 氏 是 ~" 呂 3 3 呂子 少 の し、三 八 知 をも 部 雄 छ 從二 9 य 力> ~" 御 云、齊衡 楠 宿 雷 諸智 子 らず、凡 0 時 し、 12 願こ 代 給 祗 大 天下 は 魚等 清 位 贬 Ľ 延 臣ン 框 は を授 麻 本 雲 蓝 三 帝分 5 錄 n 少 Ξ 呂 姓 神 定 9 相 ず、介 年 史 第 雄 8 らる 職 只 中 氏 年 次 等 正七 七云、 九 貞 V 神 を は 7 12 臣 ^ 業 月 12 1 姓 職 12 非 ば 大 H 位 追 थ ば 庚 b 基 八 中, 本 後 を に かへ 凡 是 舰 戍 神 上 は 達 E 大 臣 後 宮主 灼 姓 事 五 姓 إك r す る 110 紀 中 を占 朝 の時 年 12 部 絧 3 緻 位 臣 べ 分 臣 外

孝

等

即

伊

伎

宿

瀰

是

叉

伊

伎

宿

瀰

F

な

る、是

雄

業

孝

か

子

孫

0

外

は

12

10

۲

部

な

る・

證

也、又

第

#

云山

舰

E

九

業

百人一首收视抄卷 中

事 人 な r 人 事 난 蘇 潮 5 部是 也本 な 3. b 我 B 故 7 7 カン n り、又 事 稻 神 カ> إلا 入 5 カ> 1. 雄 姓, 彩 日 目 代 छ る n 1 ۲ 7. h を 月 إك 略 5 ま 泥 n 部、改 £ 數 の II. L 末 推 は ح 亂 计 之道尤 始 明 古 胍 12 E な る の あ 為伊 は 5 ζ 궲 灭 إك n 华 12 し は 雷 7 કુ ¢. 皇 T 77> ば ح. 究其 伎、始 忍 大 な 普 時 人 E 莂 允 で 3 見 臣 皇 る は の 大 뫷 恭 祖忍 要,日 命 2 E 足 歟 5 人 天 中 の E s. な 雷 尼 皇 歌 の 臣 な 見 者 < 3 裔 大 12 华 せ 5 氏 0 足当 之中 て、共 T る 臣 ٤ 知 8 12 御 尼于 n 後 B 詉 V 時 r 1 可謂獨 72 命 ŧ の 叉 後 S 部 部 始自神 て、こ り、忍 氏 雷 事 氏 日 あ 大 活力 n な 本 9 0 歩、こ り、西 1 見 臣 紀 人 人 K 12 E 代 足 み क 等 命 の n 供 は 尼, 事 E T 歌 文 L 12 龜 叉 21 命 探が は 本 み יוּ 8 72 忍 T r は 文 太 是 紀 湯子 别 る 事、厥 見 大 人 B 7, 胍 は 12 を 12 宗 中 み I 足 告 3 入 新 L 臣 後 5 え 莂 人 尼 紀 0 5 C E 子 72 な 共 命 12 撰 r 諮 n 家 r り、 三 り、又 抑 採 と 氏 た 部 12 傳習 見 部 ح 始 家 0 5 h 披 E 8 代 足 祉 宿 虚 部 0 滋 젪 1 8 T 尼 訛 禰 F T 籴 業備 亚 を 灦 3 み 鍛 S IL E 12 各 む ま 12 定 る V は 0 ハシリ 別 人 る る 歌 は る め カン

四

年

又

四

月

世

四

日

癸

亥宫

主

從

五

位

下

兼

行

丹

波

權

椽

伊

伎

宿

亷

是

雄

卒、是

雄

者

壹

岐

岛

3 か ਣ੍ਹੇ B ŋ 衛 士 の た < 火 の よ B は B. ż 7 畫 は 消 つ 1 物 を ح そ

砂粒中

火を 貯水 御之芸よる る心 位 花 火 ふをも をみ 以 糖 監察路 5.3 < اك 下 榔 あ 火 ili 稱姓名然後聽之其宮門皆命衛士炬火閤門亦 守 せね は、 をそ て、お 2 出 るも 題 彼 0 ね 1 入者延喜式第十六 r S 衚 思 をよせて n 3 の **b** • 士 S E n 1 とよめり、宮門は Ø の X み 我 0 .73 所 火 名なり、合 જ 4 I み 3 क カコ 心の いふ、ふるさ歌 室 をさまく くだけ iib 3 ひる の İ 内に 12 八 家 義 し は T 岛 左 解 集には 7 72 てそた B 8 築了地景 右衛門式云、凡 身 宫 都 7 かっ V をある 鵆 和 のこがるし ふに ならねは石二 皆わろ な についけ ば、夜 介云、凡 理 け定家卿 7 つらねらる 左右 消 9 < お 释 T **黄昏之後出入內** ば 0 心 門 b 物 今 せり、明 徿 至夜燃火 此名あ そ の歌 思 S 首よる 是に 同、又云、凡宮 太 71 は જ 詠 をとうてくるい とよめ 5 よせ たえ明し にみ はもえひる 告 初 符 內 7 士と る かきもり 災五 城門 いよ 拧 燃中 火外 は 7 此 位 共 老 な Ŋ 心 は 5 並 下 以 m 枢 術 る な 消 命衛 は は 上 2 放 大 の

(追考)

六帖

0

火

を

ょ

め

3

歌

0

th

1

浴

五

首

め

E

此

歌

入

n

り、腰

9

句

Z

る

は

\$

之

るは

ये

之

つ

1

٤

南

り、六

帖

は

す

ベ

T

打

問

9

Ġ,

5

E

む

7

别

7

作

省

\*

し

る

す

E

な

らず、もしは

作

者は

後

人

の

雷

き加

砂

る

12

\$

8

もみゆ、然

るに

加

宣

朝

臣は

は 3 12 E 洪 n 花 卿 n 曆 જ 72 や卒せら カ> r V 比 华 忠鉴 E. 三年八月 n إك 7 能 天 能 ど ~ 宜 ば、げに や、世 燢 み 朝 宜 るたぐ 以 2 朝 n 臣 九 和 も承 之は 後 し 臣 友 日七十一歳卒すとあれば、延喜二十二年に生 な 2 -|-0 ひになずらへて後人の耳をおどろかし 歌人 至 則 蒇 平 るべ な 老 ば の 撰 し、六 にて 0 必貫之同 末天 CX 力> 歌一つもみえぬ 83 b 天慶 慶 帖 な の歌 る Ø n 時代 ~" は なれ の b ك の 比 の人 中 n 沙 ばうた ŧ な 71 で ば に、能 の歌 土 今する 必までの あ 左 5 カゴ は大 宣朝 E 日 太 記 し V ~" かた 歌 の中 臣 不 ^ きならねど、泉川 E. 9 E. 恋 歌 も、天 誤なぐ作 な ઇ の. おくのみ、 0 歌 さな 入 n 72 みえらば 胚 のこり たり は **5**. 9 は 者をつけたり、 E 南 E み な らず、今は じ Ø. み くえ るべ 歌 ゆ、な め S を 77 六 B は 8 n 霏 帖 ば ये 輔. 詞 E.

### 藤原義孝

謙德公三男,從五位上右近少將春宮權亮,

君 カコ た め間 かっ 5 3 9 5 命 3 な かく B かっ な さ思 ひ け 3. 哉

後 拾 迣 集機二に女のもとより節 5 T 2 力> は L 砂 る、是. は あ Z カゴ 72 力> b H ō 人 إك あ

百人一首收想抄卷中

は 朝 \$ 太 る は 21 命 2 办 الا 山 8 願 7 B 身 1 思 の 太 0 の 8, カコ 3 そ ふ心 Ď, ちの ない そ をやをし I 12 め જ は \$ かっ 和 < ţ K 惜 7 同 カゴ をよめ み 心 ごと へる 1 朝 T Ŀ यु \* カン て、西 らな £ け 詞 有 仁 V ん此 < 敷、逢 り、司 なの な カコ 2 り、下 なって カッ 惜 る 薬 ٠, ۲ 心 ţ 心 اك は 事 馬 なり、きのよまで に足を 9 n 欲 し 同 る 12 遷 は一 时 得 L は ける、旅 5 加 力了 てとば 8 取 古 也、家 夜 ð 今の心 ^ てよみ 今 U かっ 12 美 E 欲 隆 な 12 カコ を収 思 の 成 友 公きのふまて に、人固有一 战 卿 ४ カ>、 b は 給 歌 則 N. など てよ にあ L あ N. かっ て、返り 普合選 1 T 命 歌 今の は める に命 太 は息の毛よりも 事 死、或 事 其 て長 12 逢 義 也 類 0 P は カコ 全 71 文新古今懋三 瓜於 字 歌 虎 き命 は < 願 な 何 L X ん そは すの 别 太 と の 3 办 命 字 山。或 な、 な ^ 得 9 5 てれ は 輕 T 露 ^ 何 ٤ を 輕於 < あく E に人 分來 5 し ય 思 て、後 鷙 お S £ t の ても 毛りと 物 6 E L な、 £ 圣 を ય 0 相 え 0 4 8 カジ け 毺 見 3 た 12 なっ K

藤原實方朝臣

小 條 左 大 臣 師 尹 孫 侍 從 定 時 子、右 中 將 Æ 四 位 下 陸

奥

ば、か 昭 因 9 E यु ふきの T 僻 得 Sir. 後 云、此 み 71 1 Ł th v 思 9 拾 す 沓 < 人 J: お 遊 元 と契り は 10 山~ 不验言 は け、思 儀 S 力> AS ય 8 12 懋 2 ۲ だ 太 し Z 出 S 一、女に H \$ **8** E E 12 N. 也 IJ U 9 え 考 し 12 言不遊意 切 \$ ₹P 山 るまた 12 六帖 太 心 は E P र P 美 7 办 O 身 は せん 思 75 は Ŀ 濃 からてそさし 言多借款 玄あ はま 3 B v あ L め Ł 3 E 砂姆 ふ、え かっ と思へ C 近 3 <u>え</u> あ しやは、白川 りけり然のこ名「なをさりに ちきなや 江 S S る 0 太 る S Z 必、嗣 3 n 事 2 2 战 ZJ. 9 7 3 と q. क्ष カン カコ カコ 力> X\* 許る 草 S र り、有 3 ZJ. ょ は は ふきの 0 v 太 AJ お な カ> し 0 みつ રો し ける る ふをいぶさとついけた べし、さてえやはいふき 多云事 な ぎりあ 清 り、支 山 यु • かっ はく E 山 涸 草、 に 思 有、歌 ク は を 1/2 をばえ去らじと なっ るも U あ 3 ょ ひまてどつ・ 力> 12 あ 3 L 4 0 9 る之波 よはせ n 支下 心 रहे 57 E いふさの ば 草 り、六 T 人 は 3 りけれななならり 野國 お お は 我 事 帖 ય は 0 た けた 今と り、西 とは ふ心 山 に茶 じ 9 力> S 10 0 思 V 太 め 詞 薬 K 3 3 3 心 は お 山 T S 9 2 15 20 な 第 な 限 し 43 0 上 思 叉同 身 じ、玉 四第 ď 山 3 名を 3 रहे 12 太 を な 今 周 な 心 12 芦 の 5 じ、題 Ŕ + 3 计 S は 易 み の カコ 心 5 繫 S

カシ

くさ

に

え

B

はい

ふきのさしも草さしもならしなも

ゆ

る

思

ひ

を

藤原道信朝臣

火 を表 を出 世日草 ば、さし 山といふ説は、該に 人に思 るな ~ 9 力> 2 . रहे ય 治 し 詠 思 山 讀 五 19 もまた て、よる も草とよめるいぶさは下野國に有 12 ひたにかくらの山のさせも草誰 る るべしとい S. 0 n ·T 用 音通ひていふなり六帖に雑 1: な 7 计 ば る 身をややくらん卒案質 L り、彼歌にお ぎは n 力。 ĮZ かくやいふさの थे ば、只 くよ もぐさといふはさしも草の 苹 後 いふ板 へり、又清 さしも U 7 さしも草の なりとあれど、さきの歌の中に伊 別 9 の質は 7 思は 办5 出し お 少 さしも草さらは我のみもえや渡らん」 納 もひに身をこがしつしとあれば此 AJ たれどなべて迷の事といひならへり、俗に もゆるものな ならばな 事 言 方歌 から 12 の草 枕草子にまてとや下野へくだるとい やはあらね」下野やしめづの カコ は六帖 といふ 山 n いふきのさとはつげしそ」ともよみ 略 木 9 ればいふとみえたり、新古今、和 名必定心猶近江美濃のさか にや、奥義 000 は 所に 椋 の木といふに同じさしも草 ふきの さしゃ 抄に 吹 山 山 なく いぶ 草とてさきの の 4 して きの 歌 し 原のさしも には る草 たけ ののな र と云歌 は常 よる N N 19 歌 泉式 ય 次 砂 8. 55 る 华 12

氕

明 め n は < る 7 物 3 は 知 な カコ B 猶 うら めし ŧ 朝 H 5 け カゝ な

E 心 は.後 T 3 なしふ 拾 思ふと也、さしあ 有 叨 空 カコ るは は 泚 ٤ 0 戀 る 事人の心の うら S < 力> 二、女のなとよ 8. 3 はらねとい め も、常意の くもとなればけぶくれば又 しき哉」右三人 たりてうきてどの ならひ < なぐさ り雪のふり侍りける日 皆 る 31 同時なるをもてつらねらる軟 然 な めが まとよ り、新 たきにつけて 砂 後 あ 拾 n 2 ば、後 ゆきて 遺につら 0 Þ 郈 D 嬉 あは L 猶 雪次 りてつ カ> カコ 75 B る 九 إك 10 此歌 朝ぼ べる し 0 カコ 72 は 君 なら らけ 事 の 7)> しける。節 心 - \* み を恨 べて 战 र्थ は 今 忘 S られ 朝 は 入 め るさの道 た 雪 ょ し り、歌 T £ b L 明 7 ય カコ 0 P AJ ね カコ

右大將道綱母

兵 衛 佐 藤 原 偷箏 女 長 能 妹、道 綱 法 興 院 入 道派 家 四 男、大 納言東宮仰

歎 獨 ŋ **8**2 3 夜 の 明 ろ £ は V カコ に 久し £ 物 2 かっ は と る

百人一首收视抄卷中

心こ ŧ 拾 S し 久 0 逛 Z જ 4 L 久 入 华 n \$ T 懋 21 L 四、入道 り、衆 くら 物 力> 侍 8 りつると 3 H 家 ~" 力> 公の返 ば 思 n 攝 門 政 Ŋ d \$ ~ を 送 讀 t しけ ると あ カュ T るにあ < 出 b にや るま ৫ 12 し けると b Ŋ けに冬 て、こね夜 たりて、さらば け 何 3. H 有、入 に、門をお E. の夜な カ> 道攝 待 の有を事 う 5 から そく D 政 は・ カゴ AT 槇 飨 あ 獨 んとい の次に恨たる心也 家 H 鱁 の 戸 公 0 1 也 明 B n ^ 3 歌 遲 3 d な र् 0 た < 心 り、初 圣 ちわ 明 は る K づら 門 は 獨 猶 0 正 圣 **V**Q < S あ もし る る カ> S < 知 校 U

儀同三司母

間

の

5

8

10

B

を、道

綱

の

中

0

力>

时

る

3

け

り此

返

L

かげろふ

の

日

記

अ

みえたり、件

の

日

記

はかか

の

躯

家

0

支

0

CC

T

カコ

12

0

力>

名 從二 年 位 四 高 月 階 有事 成 忠 女、後 左遷太宰 拾遺 ·府同 髙 內 三年 徐 썂 四 闻 月 Ξ 歸 可 京 中 妣 哵 帥 白 道 內 大 隆 臣 公 自 息 伊 號 後 周 同 公 Ξ 內 大 司 非 臣 從 E 位 位 唐 長

わ すれ E の行 末まては かたけれ はけふ を限 9 の 命 Z b カコ な

る

ど事 はし Ø なり、新古わ 衙 集 ય ども後にはうつろひ 新古今懋三、中關白 ひ、打つけ 門あ 人た のな に、和 E ければ、只今人の心 砂 にとは つきてよめるやうも すならは応らる 泉式部こよひさへあ 和 のほ すれ ど、人 AZ どは 山 0 L 路 0 心 あ かよひそめ侍りける比と有中關白は道隆公なり、男の 言 哉 やする事 0 カ> 人身 楔 0 かっ のかはらね **P** は は 薬 思 雪 らは 3 似たれば一 12 ZJ. V 世を 71 成 世 有 カコ 2 . \$2 21 カュ 0 ゆゑに行末かけてわするまじきよし りか へし み 成 中 くてそ思 うちに死 AJ むてどのうきによりてかくは の は らん けふをすてされ 例 n な 25 H なばやとよめるなり、命 り、よりて とも活 9 ^ め め 太 付 L 72 慕 太 **今**我 は秋 B 慕 命とも哉正二首 9 **A**I 中 歌 風 ŧ 0 は人 そ吹 0 た 命 9 く同 E ば いへり、後 のほと歌 め B カン थ S わす 似 心 b Z 末 カコ ちぎ 惜 5 の た な のほ る なら 礼 72 拾 カコ 歌 礼 L 染 逍 る カゴ

### 大 納 言 公 任

類とす、

小 野 宫 太 政 大臣 實 頼 公孫三條 太政大臣 賴忠公子、大納言正二位、

瀧 の一音 は絶て久し く成 め れ さ名こそ流 n T 猶 岡 ż け れ

百 一首 改 观 抄 稔 神

拾。登 大 入 拾 初 T n る 猶 T 遊 道 五. 0 瀧 非 は 寺,之 型 何 华 文 A 流 供 崩依 を で V 一寺"大 雜 字 淌 信 也浮 佰 VZ. 人 9 作 갱 12 山 今 上 朝 和 Ø 额 n 力> 3 齿 は 力> 杀 奏 大 熨 臣 寬 0 72 皆 瀧 は 13 7> 寺洛 狀 為大 觃 は 寂 卿 如 瀧 水 は 3 3 の 見言 非 8 十八 を 之 殌 瀧 後 綠 は 9 あ 12 覺 弘 河 所 b 音 お 个 拾 な 2 5, 家 年二 寺, 人 仁 ~ 置 海 E り、流 2 せ 12 潍 干 御 也云、恒 帝之故 H 别 抄 そ 水 し 0 な 12 常元 樂應 云 月 诚 あ ~ 9 れ 絕 は क्ष かざ ま 廿 华 大 ^ た 流 叡 n ¢ 大 72 P 和 雜 宫 77> 覧 寂 Ħ. 翌 覺 n n 7 ż 心、天 释 四 日 寺 上 聞 8 有 は 寺 < は そ 年 以 な、そ 恒 娈 1 71 カ> 人 絕 Ø し 0 办 嵯 3 \_\_\_\_\_ 云、释 は 長 蓝 瀧 る し 所 빓 は n か 月 嘅 太 12 親 記 E 0 な K 事 み 殿 やま 院為大 日、正 . **b** り、真 王 后 北 恒 3 を 人 を 力 I Ξ け 3 な 改 み 波 蚁 見 3 る 為佛 5 り、大 舰 者 E 子 3 7 T L じ カコ て に、ふ 型 天 御 內 9 た カゴ カ> B I T 記。寺 H **匙**寺 寺、寂 入 長 親 、末 み 3 0 < 死 B る Ŧ 帝 寺 る山 1 侍 上 後 心 3 は背 造。丈 第二 、沿左 淳 とな れ 皇 £ 3 な 淬壁 の 淌 た 家 よる り、な る 和 H 和戦 12 一大臣於 子 り、公 嵯 六 太 る 后皇 る、赤 B 华 1 也云晚 ょ 后, 彌 女 ये 瞰 名 12 カゴ 7 な 命 み 陀 承 詞 5 染 を は 任 天 大 n 侍 俊·文 削 旨力 和 卿 皂 杳 处 術 T \$ 水 殌 定諸 5 鄙 七 同 の 以 寺 13 E 2 9 9 5. 証 财 年 ま 庋\* じ な あ n 時 9 V 10 る 寺, + 嘅 3 田 た t 世 カゴ S E 资産, 1 で 開 n 12 h 月 \$

み 石、閑院へうつされて跡なくなりねと聞て見にまかりて赤染が今 杀 み 伶 なり 计 カ> H h は る、藤 とう 岩 H ん文 此 お 原 卿 を 後 B 飨 抢 ۲ 房 IJ 出 朝 潍 1 られ 臣せ 築に 12 お き入 で一个 みまさかの守に カ> n 75 72 57 る 3 る名こそな क्ष は 削 カン 1 後 て侍 3 あ Ł £ カ> 時瀧 n 9 S 女 T W ર Ø し かざ \$ 5 まるとも 瀧 2 な に石 世 る 故 の たて な 絶すみる そ るべ Ŕ 9 إك 水せき入 折 व ŧ カ> ~ 7 \ 3 さ流 や、又此 は 3 てよ U 0 7)>

### 和 泉 太 部

比

歌

0

並

\*

知

人

12

お

S

て又なさ故

歟

大江 雅 致女上東 門院女房 辨 內侍、後為和 泉守道貞 妻仍 號和 泉式 部

5

Z

あ

ふよう

カマ

な

あ 後 出 12 ん 拾 h あ 漟 ૃ は إك ずし 怒 思 b 三、心 ん L U て死 出 12 此 7 地 お 世 なば殘 う 例 な じ、此 なら n の L 外 世、 कु おほ **か**> の 侍 0 5 思 外 りける び事 < は ひ d cat は、お 來 なし 出 比 世 に 人 るふ人に な カ> り、今の 令 のもと らんとい ひ 个一 世 3 \* 2 た ふ心にてよめり、陸 告 55 力> ひ 12 はしける。お CX の な 相 み し て、過 むことの 5 12 30 し 士 み 力> 衡 ん な 72 歎 り、共 は. を 逝 な 思 胍\_ カ> ሊን 云

A 11)

稳

らさらむ後恐へとや袖の香を花橋にといめおきけん。 **耐淪忽在世表語大暮** 之同窓あら 30 35 ん此 世の 外 め つらし くよめり、新古今あ

#### 紫 式 ·部

大 中 武三位 納 言 籴 輔 **自孫越前守從五位下藤原為時女、上東門院女房、後為右** 衛門佐宣孝要生

めくりあひてみしやそれごもわ かぬまに雲隠にしよはの 月影

にて T なり になり切れば、面影もかはる物 力 新古今雑上はやくよりわらは友だちに あ にて七 B わ Ŋ ねとも空行 12 日 カ> る、誠 頃 n 月十日 12 H n てよは過 に空行月 ばか 比 月のめくり 月に n はも のよ E る比誤際 st とみし人か あふまて」(雑 ひて歸 なれ n びめぐら ば L り侍りけ て入 かくいふ心も有べし、月のめぐるとよむは領 迎てれ あちね 侍りける人の年比へて行 あ 行 3 n Z 7> た 12 12 ばと有、本歌忌 と見もさだめい心を、其夜 よそへたりわらはな るがでとし、され必玄 てよめらわらは友 るな よほ あ 沱 C る 战 5 3 72 מת الا は る L をと 0 か、ほ 年 0 雲 月 比 共 對 な 面 12 の

## 大貮三位

賢子、後 條 院御 乳 母、故 叙三位,為大 沉 成 章 要仍 號大 沉 Ξ 位

有馬 山 猪 名 Ø さし 原 風 ふ け は bi 7 そよ人 を忘 B は す 3

ろ 者、有、 E 猪 お S 後 す 有了馬、 E 1 To 名 拾 そ 間、山、 め つ 15 野 遊 り、人 山はは 力> n 72 捌 0 タラ 有 三、か な 1 ક 篠 霧; 8 馮 12 E へ、風 原 あ は II. 郡 Z 同 n 宿节 ت 猪 は 心 12 我 な 者、 で थ 身 名 し 無す な た た ょ 野 U 12 爲がは三河 る اك Ħ な る 叔 Z 亦 B 詞 3 0 2 5 5 な n n 逤 同 5 り、人 \* て篠 し事 へて、男 郡 の、お 本 のおもふてとは 12 ぞと を ક のそよぐ てとも わ E の し かえ す 物 C 2 3 31 9 S 沙 心 心 な 1 Z 準 10 心 な をもて、いで お 计 < 9 り、萬 机构 な は 5 ょ 國 な 난 な 5 め を. 薬 72 り、高 け る S 4 华 n る か、此 Z 太 z 梊 12 E. そよとつ 72 75 心人 に志 鹤 有 ð 歌 り、男 悒 砂 馬 有 し 長力 3 山 馬 る を山 鳥 10 5 お よ 山 12 B あ け \* 井# ょ 3 名, JZ Z た 男 2 風 め り、心 た み 12 野/ る 0 力> E E な 叔 吹 ļ 乎, K お 來 は 光

百人一首收额抄卷中

たる 原のそよさらに人わするへきわか心かは一大帖ことはりや恨ることも秋 がひすめなるをもて、次にお さこをいはまほしけれるよといへる事 获 歌 0 芦 は 薬 5 にぞおやろく一古歌袖中抄信渡なる日やのすいきも風 お Ħ し、此 歌 なあ かる しく注し來れ てれらも同じ心なり、右大武三位は紫式 り、首 根 好 忠が歌 にすは 吹けは へする そよ 風 の 小 そよ 笹

### 赤 染 衛 門

大隅守赤染時用女仍號赤染衙門資氣盛女云、

追き らは てまてきたりける女の乳のほそく侍りければよみ侍りける大江 條院 る思 術 あ 紫式 門 n CA やまと心 なり、寛弘の比はや中年の女なる事明 降誕の時にして寬弘五年也此學周は大江匡衡 部 ける哉ちもなくて博士の家のめのとせんとは返し赤染衙門さも 日記 に云彩周 力> し てくはほ は史記の文帝のまさをぞよひなるべ そちにつけてあらす斗を近歌 けし、後拾遺築 朝臣の子にし 俳諧 匡 は め しとかけ 舉 衡 の とせ て即 周 朝臣は 朝 り、是 臣 は あ 0 カ>

まれける時にや、彼祭花物語第三十つるのはやしの窓の終に云っさく

あ

カ>・

Ŀ 萬 さる を 有、後 柩 ð 番 时 め さまともまたく 赤 5 12 しとみ 上 五年二月までを記 樂 71 此 拾 I 花 2.4 潍 み侍りけ 御門宝の 怨よ り出 見総 19 华 変 赤 比 n 染 萬 国 8. 上に 羽, 赤 此 器 る。 千代をいのる心のうちのすいしさは絶せな 房 辨 Æ. 朝 染 有 卷 の歌 のほ 年と 衞 臣 12 して、赤染 ~ 5 門 S L 見 ţ は 潮 らんまてもみ た 長元二年と三年 獪 T B 聞 n 衙門 ても 出 ઇ T 給ふら 長 侍 たれば、もし 久 は つ 付 この る 0 h 1. てし 頃 اك 计 人 ŧ 5 T 0 窓 싢 でな 書つけ 哉 ふぎ < 15 記 カン は以下十卷 7 つるの ともら 1 **A**3 筄 办。 位 B 給 AJ 年 を 毛 絕 は し ^ 記 有 て長 4 砂 カコ 衣 3 年ふ てつ る は しことは だ しと、此詞跋に 出 な 元 カ> 家 ટ = る 羽, カン な 0 な は 辨 る 华 3 風 すど べき より し、第 み 9 12 は O ·9 似 そ有 耶也、 同 三十 T 哲 る . 10 よ は 付

B 後 すらは I な 拾進 太 の 準 め 怒二、中 あ らし 5 T 3 ね の 5 H な يح 捌 计 の £ 白 5 事 少 2 な 3 將 物 り、災 め 12 侍 T を 草 女 ż 3 子 12 砂 よ・ 21 る カ> 時、は 更 み は 之 3 T 7 5 72 カゝ り、や、 ļ カ> た 5 める すい な S ٤ る 3 くま 有 1 人 衞 ક 12 門 T は 物 物 办 S. の \* 妹 N 月をみ う 12 D 55 た カン 办 9 b 少 CI 侍 ì T 將 b かっ H えば、 の な

H

3

百人一首改競抄卷中

一日隔西人間大子為猶大院,人行每豫在前待,人不得又來迎侯也,己即恐且來害,之每豫上樹久之無人然後敢下,須叟又上如此非一、故今 月を も心はおな たる也、右二首かれく た め 見 らふ めらふ心 てね あ 力> 心なり、 に歌の心たのめ置きててがりし人の言を、始より偽と支 し ねべきものを、まると偽 つるよといふ心なり、素性が なり、爾雅云、猶歐名形如應善登木、註云、性多疑感常居山中、忽聞、有音 船取と なる男とたのめてて四男とに讃てつかはす心 音さてやすらふともた 後敢下須里又上如此非一、故今不決 定 カ> ねたるましにさる之ね 有 明の 月を 顷 72 太 待出づる哉と ともよめ ずし 3 れに よめ らば 5t 19 てい 者稱過預馬 似 兩 中々 72 義 12 72 る づら あ X る 12 を 相 似 12

て一類

追考

馬內

侍集云てよひ

力>

ならずこんとてこね人のもとへやすらは

捌

白

は

世

んとの給

ひてまへわたり橋

のかきりをらせ過

給

KY KY

犯

はこ

5

風

2/

て、中間

白

Ф

やしきは

**K** 

n

AJ

人

な

か姚

川

0

力>

6

AJ

袖

थ

くちは

公文

~

叉

を
さ

よ更てか

たふくまで

の月をみし

かな叉同

し・・

に人

カ>

たらふと

团

給

T

ね

な

I.

晓

7

カ>

りて内にもいらでとに

る

なが

ら師

侍りけ

n

ば、馬

內

债晚

9

縣

は

去るくて

橋

の

sŕ

の

めし

事

のすきぬ

める

力>

な一後

拾

쓀

樂

懋二、中

の

别

白

9

后 ること け 比 枕 12 \$ 9 しも の べるい、ちゃ カ> 宫 n J 12 を な は 御 詞 ばよ 流 E. 12 n カジ 3 ઇ V 查 5 けるを草葉のうへとなにおもひけんまた雑二、中開白 ŧ n 贝 C 3 の 12 カコ 皆 る な める、馬 K 迎 S 2 ş は B 中 み T な は 力> 0 りて 捌 侍 けれ にって 12 2 妹 C し 白 內 ष्ठ か b な 计 嗇 此 の 债 け らば、此 る、赤 もるとて、月のいら あ た ばおし るべ P し 馮 獨 る るつと 人 の内 AJ 染 な すらはでの歌 n 5 歌 0 衙 トや、共 T 侍 は党 めて、 中 人 門入 妹とさだ 0 Ł 12 詞 やしるら うへ 束 內 通 こよ 審 82 侍 8 な Ŋ ય 給 も名 AJ 後 めん 同 よめる N T しはらからとい ん秋 へる 人 2 拾 は し 3 人 た ない の 遺 あ 0 證 0 カコ 念 など急 集 力> か、系圖に なり、 き歌 やち よをな と必得が し し 雜 月 办 一中關 赤染 出 人 الا 影 12 赤 な 侍 ^ < 聞 以 77> 染 馮 た 3 る L T 出 れど、さは (0) 白 内侍と とた は 时 办了 5 n 7 少 し、猶後 妹を かよ 女 そ ば n 將 の ば、つと は 友 n な 後 12 芝る B の人 逩 5 る 侍 カッ K. ひはしめ જ 事 9 1= 君 カ> 久 S 5 3 せる 深く め あ 计 ^ 7 N L 條 7 だ る T < 2 る 考ふ け は 院 财 侍 哲 そ 女 T 南 時 3 10 息 < 內 な 2

小式部內侍

百人一首改概抄卷中

和 泉守 楯 道貞女、母 和泉式部 仍號小 式形、上東門 院 女

大江 は歌 おぼ 金菜雜 部 λìs 毌 せさせ給 めといへり歌の心 0 内侍歌よみにとられて侍けるを中納言定頼 るなり、此二つの所の丹波路にしも有けるは内侍 Щ すら 子に るなり、そこにしてかくよみたる歌のかく よみてえさするなど世 よみに之らび取て 上、和 口 野 く野 てか をや んな必たはふれて立けるを引きといめてよめると有歌 ふ、丹後へ あり、大江とい 泉式部 た め の道 5 は人 は都 世にすぐれ、また め 保昌にぐし v の遠けれはまたふみもみす天のはしたて E つ 人数に入れらるし より丹後 へば大きなる カ> くいよ 中 は て丹後 12 L ばか 國へ いよことの けんや、つ S 下るには丹 0 く野の道 りなき物なり、定家卿云、小式部 山と聞え、幾野といへばいくばく 國 カコ なり、是は常に 12 有 Z 侍 し故 とよみけ 出來けれ はまうでこずや、い 局 b 0 **17.** 波路を かた る比、 に、定 小式 ば、金 九 にまうできて、歌は 都 經るなり、丹波 粒 時 卿 12 て世 部內 9 歌 72 お は 合 よみ B 点和 かに の人 侍 の 之 內 かず 有 侍 のう どと H なこ 遠き野と 國 歌 にとらる 心もとな 12 和 9 るに、小 S 泉 大 72 7,1 そ よら 侍 式 江 カコ

カゴ

N

カン

は

(

カゴ 為

12

カン

ね

て天のなせるやう

聞

山

志 九 異 云心をやがて彼所のは なり、かやうに遠きさか 之 文二尺、是名。天橋立<u></u>所謂陰陽二 なり、風 ず、よりてまだふみも見 渡然 n 土 ば陰陽 記。 云、丹 のニ 後 國 神の 爽 Ŋ し立によせていひかけたり、橋立の名さへ又相叶へる事 なれ 佐 郡艮方有迹石里里中有長大崎長二千二百二十九 空にふみ給 ば、母の 神立於天浮橋之上是故 彼 77 國に し 楯 下りし後、未だ文 立 なる故 に凡 得此 9 人の 名,又名,人志演又 מל I ふみ Z さへ み v な 所 丈、废\* 名八 L 12 あ 奇 E

### 伊 大 輔

3

すとよ

める

橋立

Ø

由

緒にさ

相應せる

なの

歟

大中 臣 能 宜 孫 祭 主 輔親女仍 號伊

勢

大

輔

E

東門

院

女

房

に 花 訶 Ł 花 7 け、ふ 題 9 **港、一** 花 إك 8 けふ T 條 の 歌 V 院 ならの都 九重 ひ、入 ょ 0 め 御 重' 12 Ł 時なら 化九二 仰 匂 事 ひまさりてこれを本 の 有 の 重を對してよみたりさてい 八 H 八 n 重 重 櫻を はと 櫻 けふこ」の 人 あり、拾遺に、原筑 Ø 率り 歌としてよめり、いにし 付 るそ へに إك 信 0 し 朝 を に 5 臣折て の 御 H 花 前 ひ み より 3/ S 3 侍 E ય 7> 5 ろ V 今 N 计 太 B の 和 な ば、 匂 12 あ 對 LJ 其

改 叙 抄 彸

与句 後 ~ けれども今上の徳それにはまさらせ給ふが故に此 のまされ **屋朝まだき八重吹朔** 拾 ひまされりといふ心を下にてめたるなり、此句 巡 13 .後 りといふ心をけふか 冷 泉 院 御 の九重にみゆるは霜 時 后 の宮に 重、 て人 にとよめり、昔なら 々翫 庭 のおけるなりけら 菊 坐云 のみ 題にてよみ侍りける、大城 ひは香にはあらず、色の句ふ 御 やこに 前 に來 み らて カ> どあま は 花 も昔 72 卿 ţ 也、 I 長

### 清 少 納

清原 にま かふ花みてやひもとく花をかねて知らん近むすめの父は行 元 輔女、一條院皇后定子女房、新拾巡集 释教に 法 **花經** 序品、清少 成 納 卿 言 12 女白 妙 の 光

夜 後 拾 逛 めて鳥 雜 二、大 納 のそらね 富 行 成 物 d's は 72 りなど は カゝ るごもよにあふ坂 して侍りける に、内 の क्ष の關は W さら

ふか ていそぎ聞りて、つとめて鳥のてゑに 逢 坂 / B 關 计 8 h S 恳 りけ の 痤 n 战 函 ば、つか 谷 の関 は の事 しけると有、後撰に一天の戸を明ねく もよほされてとい にやと S S つかはしけるを、立かへりて ひおてせて侍りけれ のいみに ع ٧ 7 ય n. れは ば、夜 な ば E

とと な tz £ ばえ 人こえやす 3 せて、さに 太 别 AJ t b り、彼 n ا n の 我 カコ إك 空なきしつるとりの聲 今の しを、或者 りと、今云は ば、 \$ 戶 は (D 3 カコ なり、枕 人 るす 立 明 鐴 鳥 函 ^ 歌 战 3 E T 谷 B b る関 9 草 あふ ŧ あらず 5 人 の **A**3 L 子に 之を B ų 10 との を 别 け かども、つとめ \* な あ もの 200 孟 G 守 72 掛 n 太 いと夜ふか 繦 甞 る 心 是は てそは心 まは 育 酌 ば 坂 क्ष רין 君 しつらめ、今发 なりよりて鳥のそらねになずらへ 鳥 ム義 L す 0 あふ カジ あ るは、函 て殺 ~" は 刷 12 n かな是を本歌とせり、歌の心 し、史 は な 0 也、お おろ 坂 必必我 ての文に、鳥 カュ 鳥 3 事 の開 く侍りける、鳥 谷 記 n ね な は ろ カ> 0 と明 h 1 5 カコ はお 元には人のた إك の事 かなる女 唰 みる ٤ 孟 し んこく の T 甞 あ の聲 Ş て、鳥 事 なりといへ 君 ŧ 5 L n にてそとい つと は は、夜 くわ の終 77> إك のそ は男の にもよほ ば、秦 齊 空 かこれ 國 をて ごと ら音 は ばかり言に んをひらきて三千 の人 もうさう君 ことよろと る心は、お め す され をもえ Ŋ は行 15 返 7 て、人 る お り、秦 歌 鳥 男 くら てといく 成 也 より 0 な 聞 のそら 太 卿 の事 الا 此 そ どに 75 し 夜 し 校 5 行 行 ば らず、い 太 て、あふ 0 カ> 0 12 T 成 カコ るに 叔 は ば、又 ごとす 鳥 か 昭 P 0 客 は B < は 0 Ŧ カ> D ときこ 72 使を カコ 礼 坂 壁 2 鳥 の う 5 て、あ る H づ ह の 12 しを S 相 る カコ 别 を おこ て、夜 坂 1 な 之 3 は X 12 5 لمخ か V

の

函

ž

الا

分

出

U

ع

7

夜

<

函

に孟

谷關 i: 72 る、彼 開 9 習に 鏦 の な かっ AJ 限 5 ぶもの有て、鳥のなくまねをしければ、外 は 關 の戸を ひらかずて 甞 君 から

三千人玄 てとくく鳴けるに関守まてとに夜は明たりと思ひて関の戸をひらさて孟 たがへる者の中によく鶏をまね

**帯君をに** がしなといへり、文選 西 征 風。 曰、函 谷左 右絕岸十丈中容車而 巴、注李善曰、函

谷谷名其谷似面、右三首當座によめる名歌を一類とせり、

左京大夫道雅

帥內大臣伊周公男從三位、

今は た」思ひ絶なんこはかりを 人つてならていふ よし B な

ける事 後拾遺懸三伊勢の をおほやけもさてしめしてまもりめなどつけさせ給ひて之の 務宮わたりよりまか りのほりて侍りける人に、玄の CX びて 12 B カコ ょ カコ I CL

は 條院 步 な つでならて君に りに Ħ 计 息 女 n ば 常子内親王なり、後撰敦忠歌にい ょ ·h > み侍りける、齊宮わ たら び正 歌 をとれ たりより り、か < かに 事 のほりて侍ける人とはずな M れて守る人など付らる してかく思ふてよことを は 上 72

思ひ入られける故なるべし、詞花築によそなからあ **えさすべきやうなく、今一たび御聲をだにきか** ならていとへとそ思ふ是は今の道雅の歌をおもひてよめるなるべし、 よめる心此 いふ一言をだに、人僚にあらずして申すよし はもび率る事は思ひもよらず今はいかいせんだいいかにもして思ひた之なんと 人
こ
の 御事につきてよまれし秀歌でも数首集に入て見えたり、い B AJ カゴ 力ご なと也、それだに 残り は n 2 おほ はむてとよりは く悲 人傳ならでは聞 しきよりか

人傳

55

<

<

は

### 百人一首改 觀 抄 卷中

竹块纸

丑

`:

僧契冲

撰

權中納言定類

公任卿一男正二位、

朝 ともして 千城集冬 のとらむとて ほ らけうち かの 部、宇治にまかりて侍りける時よめるとあり、おじろは冬川に CA 水をたて、口 の と 川 いよせてとる物なり、田上宇治尤是に名あ 霧 たえ きを入 れ、あじろ質といふ 1= あ らは n 物をあて わ たる る所 、夜 せ」の 也,延 N は あし カコ 氷魚と云 喜式の 10 5 ろ木 內 火 膳 B

は إك 成 Ш 行隊 ઇ JIJ b より、せるに 映 あ る 所 なる かまへた に、花 のほ る網代木のあらは e. の霧 रु 朝ぼらけに n 出 てみゆるさまざび みれ ばやうし しうる 12 之

式云山

城

近

江

飒

氷

魚

網で代

各一所共氷

魚始九月迄十二月三十日買之といへり、宇治

百入一首收视抄卷下

5

रहे

見

10

3

朓

望をみるまし

に

よま

n

12

り、霧は秋

そも

8

1

す

n

K.

ય

四

時

12

57

太

E

は

恨

わ

く

ほさ

初-.

袖

たに

あ

3

物

をこ

ひに朽なん名こそをしけ

れ

相 ò なる 作业 3 ところ の 追 歌 JIJ क्ष 爾-之・考 よ て郷 ベ 原 道物 怒× 模 な 71 な の の見 右 5 怒× 霧 < 水 河 爾- は 乃 霧 な ·兩 2 T 部フ E え 所× 春 な カジ 12 人 に冬 ゆく 能と 沾り夏 n 友 は 八十 カコ रे 7 而,比 前 十段河乃阿白木御けり、萬菜第三云柿 は秋 P E 喚到 霧 後 यु は 72 子= わ の外 叉 9 つ 鳥; 난 72 Ф る千 名殘 3 ţ 川 三 ようふ 船山從 3 てよ X 鳥 31 12 の かき て猶 女 絕 鳴 め 喧波所 3 -カラ な 間 山 不体 ふかくたつ故に、紀 成 5 が一般 故に、源 5 知明 薬 な 見新 代"臣 **集第** n 選をもよめり、い 經浪乃去送白不母是 人麻呂從近江國上來 氏 ば 物 拾 + 隔 滌 道 語 3 雜 缁 る 從,近江國,上來時 宇 更 歌 治 1 後 文 友 心 9 宇 風 敷 卷 战 則 多 ť 雅 にも、領 はゆふ 院 Ġ 集 字 御 春 老 至。宇 中人 治 3 製 取 9 瀬 n 5 は 朝 治 战 九 n 山 侗 ğ 护 河邊」 朝子 付 b 0 2

霧,

5

3

源 粗 光 女、本 名 2 侍 從 為大 江 公資 要公 资為相 模守、依之號相模云、

り、年 は 後 り、川 ものをとよめるを袖 少也 ク 拾 つれ 遺戀 n ゆべ 月 なき人をかへす~ 恨て後佗はてねといふ義 H 四、永 力> なさに怒死 3 らず、是より四 AJ 承六 秈 のいたづらに朽 年 內 は朽やすさもの成にそれさへ朽ずして有をと必得たる注 たりと人にいはれ 裏の 首は又歌 歌 合 3 るだにある のやう いへり後冷泉院 んまことに名を朽ず理りなり、 も人 に、名をさへ懸にくださんことの情 るか はれるをまじへらるい心感 の御 心、是に 時 年月へたる心てるれ 心歌 の心、うらみわ 袖 2 へあ :3 2 U.

# 大僧正行尊

もろ

三條 院 舒. 孫小一條院 孫、参議 從三 位 源 基 平子、三 井 寺 滿 院 第一 世、天台 座 丰

共にあはれごおもへ出さくら花より外に名る人もなし

金葉 思 行 常 者 CI 盤 0 木 カコ 雜 上、大 V E 计 亦 7 72 と有 3 有 峰に 彩 41 を、卯 てお に、櫻 入を 月ば M र टा 0 0) ま かりのことか 必ととい n カコ 财 12 亦 有 楔の を ひ、秋入をば逆の いふなり、され 花 といふ説 のさきた ば此 支 発とい B ける からず、是は み 山 ふ、是 と 木 見 は の てよめ 深 顺 中 اك 山 0 木 る 楔 峄 は と有、 の の お 時 CA Ħ な E 大 り、此 5 カ> 峰 72 12 72

人一首改観抄卷下

百

上 7 の を な る な 知 花 そ 與 け 風 人 छ 礼 3 友 カゴ は、 ع थ 歌 み に、誰 花 す 送 ß. I ~" たまへり、草 4 を B AJ 外 カコ 物 み थे の な 山 知 木 知 H 人 木 人 n .12 15 息 なさてとを、諸 知 は 간 我 财 人 んとよ 之 r よ 21 3 ય Ø る 外 歌 助。 松 の 共 る の 8 知 杉 Ġ. を 7 人 5 思 あ あ とを是 B は Z 12 給 じ、わ れとおも より 此 S 7 砂 n 大 8 皆 3 偕 7 3 ż 人 E や、定 2.5 12 の 歌 は 見 家 t B ふべ を 迎た み給 太 n し、源 み る T の 草

## 周 防 內 侍

12

カコ

し

は

木

0

右

術

門

办

女三

宮の

ね

てをさし

てもいづら此

みし人とい

仲 子、後 冷 泉 院 女 房 原 親 王 八 代 琵 周 防 守 平 糍 仲 女、故 云周 Vi 內

春 たり ··の 千 赦 な 雑 の Ŀ 上 3 夢 36 侍 は 9 ä か 财 るに、 K. ŋ か な 周 . 5 3 月 Vi 手 の 9 あ 內 枕 かっ 侍よりふして、枕 に き夜、二、條 か · 7 なく 院 12 た」 7 もがなとえ 人 10 む名てそ惜 あ द्रे のび 12 4 P あ カ> カコ 12 v 7

て、大

納

言

忠

家

7

\*

枕

12

Ł

7

カ>

CA

な

を

み

す

0)

下

よう

3

L

入

T

侍

5

计

n

ば

よ

み

侍

太

\*

開

रु

の

夢〉

は

夢

の

中

7

ક

战

力>

なき

に、只

今の

12

は

1

n

72

10

そ

の

夢

物 \* 5 をこめてよめる 實 3 5 の御さまの T を ガシ でとくなりといへども、世の人の口のさがなければこれより名をもたてらる の名 事な ね ねどうたて 枕にて な 題すと也、右二首春 し入と へし、契 8 カラ 3 12 5 ζ. 火 いは 5 力> いへるかへりておか をな お 7 あ いとらうたけにて N カン ゎ 亦 からばた な 5 を枕 だ名 カジ しきすそつきなり、総角 し て春 なり、或説え てか 财 のた 0 た إك の歌なるをもてつ よふか T S. C るまみ なを ? 1 うちや h か必得るは カ> しく 办字 办。 き手枕をい いふべからず、いはんや今は立 さし入と られ み Z カコ なを 閉 Ŋ 0 なさよ ح た ゆるものを、源氏 に、姫 5 Ħ. 枕 る 極ならずといふはいかにぞやそれ いけらる か、 n إك 御 る、二 T し 君物 4 加 ね L な -か のほ メメ 首の たまへるに云浮舟に、君 5 おもふ時 ひなく夢になすべき詞 72 物語 るひ S. S 力> な U な とな 常夏 のわざと 72 ~とい~ < v v がく 12 れたるをや、忠家 つきまって に、おふぎをも 肘 るす 聞 を立 2 し ち うた 入た 出 なは 音に n 75 5 de de < E る事: 手を ちが べし、 72 な 歌 S 出 ş 卿 和 南 な な

### 三條院

第六十七代韓居貞冷泉院第二皇子母贈皇太后超子、宽弘八年十二月即位、在位 五年

長 和 五 华. E 月 誕 位、党 元 年 月出家、法名金剛 新 同 走 月九 H 崩四

5

T

j

È

S

小小 る。を 艷 心 T: 後 72 寬 产 然 강. \$ 算 な 拾 AI あ 5 空 £ 御 る 供 遗 は H 御 あ Ŀ し 躄 R. 九 奉 御 雜 製 12 ろ 28 . < とて Ŀ, \$ 力之 な 心 あ 3 月 なら り、又 以 V 0 n. 夜 \* < 8 12 う し 思 W. 太 懋 9 有、心、 5 せ給 なら b 詞 つきて 倡 召 ごと し 3 35 支 花 0 カン はんと 盤っ 位 5 る になるらでと 灾 集 る ζ. 世 EN. を 物. 1 ~" の お 秋 1 3 身 \$ 部 \$ 校 战. 歌 B らせ は ţ お. نا な 15 な 物 12 L 度世 てよ 想、 3. る n 月 12 め か 給 を 5 بنا ば 飨 し は、今 85.35 は カ>> 御 반 T 7)> V. L V 位 は 觉 यु て、御 b 8 もな: 御 ょ 20 れ 7 力> L は きとは 物 ない 3. ļ £ 目 b T 懋 くて rg' やみ ŧ 皶 Þ せ U 0 B 5 し Ł せ 月 せ 給 ß. 御 i. をた 給 贸 I. 思 7 思 給 太 か せら 3 1: H は t. Ø. L. ろ たれ る. 3 敷此 난. Ø 3. 共. 外 12 給 7 8 n T: な 見 前 L 50 50 ん是 ば: るべ な 位 र्द て 表 财 な め な 禁: 办。 と る よ し、右 よし **b**· 中の 詞皆 3 b 3 3 頃 な は お 5 へ ŧ じ 7 月 二首 ع ح 月 世 大 25 の 3 0 72 み そ ŧ 御 銳: 給 あ 月 かっ **3** E 叉 は、 共 ど秋 は 12 た カコ 心 かっ み. 1 إك 地 12. £ 以 10 な ラ え ğ 月 E P 太 例 カ> 12 £ 72 御 有 办。 0 な な

ど秋

川

Q

n

ば、欠の歌

なま

ż

そ

ク

ď

ر

て來る飲、

<

2

3

3

御

製

12

B

秋

3

v

战

題考 せ給 位 月哉、長和五年正 やすらはせ おりお إك 支 2 語 御歌と云、是 £ 75 5 し の 月 なり云流 へすく ると見 まへ 人、誠 も月 て位 n ことばをもて思ふ を御覧 -난 榮花 T 12 給 之 を 12 悲 などさら 物 たまふ、生はすの十よか月いみしうあかさに、うべの御 くちをしていとなやましく思し 72 心 御 輔 申させ給ふ心にもあらてうさ世 は は宮の御まへに申させ給ふといへるを見 し し 節し て、心 朝臣 んてともうちなど作り出 語玉の り、大 有べ \$ 御 月十九日 し、帝 袋草子に 鎚 H h. て、心に 逃 むらざくに云うへはよろづのことの中 8 اح そなるとい 愎 の御 思 0 花 に、ふるく冬の月は 御 ય 山 召 御護位東宮には式部 國 山科抄を引て云三條院 院 製 あらでうき世 し H な の り、後 づり 御 も聞えさせ給 ると 遁 は 世 カコ 拾 られば、その を始 逛 御 1 华 心 7 いひとい n めさるへにだい 終 雜 とよませ給 12 より出 し 卿宮ゐさせ給ひ 江 は、通 部 V Z 力> 计 に入て、詞 6 なは る 御心地よろし 12 ひならへる之はす n 俊 क्र は、皇 卿 る あやまり給 うに は 人 此 12 B 懋 は 類 2 睿 ٦-后 宮の あら 宮の カ> 12 てと思 也。高 L إك カ> にせまし 处 ぬ、二月九 かっ 例 < つぼ し 市的 御ま ふに カン る なら よま 心 倉 りけ 召 天 を ねに や、然 き夜 し の十 せ給 用 京 皇 办 と思し 5 إك つるに、 お る 日 Z 升 て宮 华の は は ょ 花 CA 训 べ 5 申 遐 Ļ . る 物 रे 即 12 3 カ> 記 n

T 背 作通 世 あ そ の 月 思 秋 1 ४ L 南 とくま み 沼 殿 H 1 出 るにやどかなし、 E な させ たちて三條院の カ> B 給い ける夜、昔を玄 て、月な 御歌 んど のぶ な 御 8. 心 覧じてへが 思 ઇ び出 忍 S. Sn 办 · †2 51 くみ て、哀に < て、法 Ø 处之 ると 花 堂 御 ^ もは 口 £ る ずさみ カュ る

な

8

能 因 法

肥 後 守 橘 元 世文 師 子、俗 名永愷、

嵐 L S み T ろの 山 の B み 5 葉 は 立 田 の 川 の に と \$ な 9 け 9

川 沙 め ょ 由 う、人 8 拾 0 め Ł 錦 る 道 は とな 注 國 丸 歌 秋 す、築 史 9 とならの 下、永 歌 る 0 雄 するに、三 立 もの、もとは 承 略 田 四 紀に み 河 年 カコ थ 內 諸 み K. 見文たり、明 災 山 嵐 ち薬 Ø の 0) D は雷岳と 歌 な 吹 72 合 B 办。 おろすみ にと有足は人 ると K 錦 ય 中 祁 ţ, びろ P ^ 岳 たえな る 8 B の 九 を、古今に 山 0 v CI ん みむ Ø 7 紅 0 叉 ろ 高 薬 御 ・は 0 ifi な 歌 あす るよ 郡 山 Ł を 0 12 L 思 時 力> あ り、雷 川 P CA 雨 すら .ય 合せ 人 る 础 み ぢば て、立 らし カ> 8 71 V な ょ 田 E

E

香川

其よもとにながるし次と写底こ中

### 良遥法師

## 天台宗僧先祖未祥、

さひし 時よく 後 CK זן 拾 心を知べし、今は二つに通はして心得べし、立出とはかりそ へり、萬 3 滥 立出て、か さに は 秋 栾 上 な には お 題 n 宿 **V**2 支 もへば秋 いらぬ方 を立 らず 不樂とも不怜とも背てづれ~ ことは なり、是 出てな りを も天下の秋夕 も有やとて所を 支 は る心 秋 かっ の 也 なり、さ 夕ごとの n も所をわか 力> は CKY ^ ķ, しとは て見れども、さ 淋 つ し AJ ない < な 5 12 常 夕なれば、いづくに行 B & B اك お は 所 宿に な びし つれ اك め क्ष 2 お我 に庭 > あ S 秋 5 の り、背 など とあ 宿 T 吻 拋 12 七岁 る るを lz カゞ カ> ふく 樣 た 出 は 2 3 るに 此 5 7, 0 n 7 み 2 V2

百人一首收现抄卷下

攺 親

はと 秋 8 月 あらず、住 72 は 花 ょ \* ţ こよ は、た t 5t. へる の 歌 など な 捨 S 飲又次に今一 ベ 10 力> 0 み カコ 7 12 月 出 らず、心づ n め る。 K 拾 12 る 2 T 思 な み ş. 9 CY 首秋 制 る 太 出 カコ とまりね 事 إك な Z, 花 まし すべ 华 なりと思 0 あらず、心 歌 E これ 此 し、右二人 山 なるを一 里 家 12 N の 月をよめる、源道 إكر T 思 み T 心得べ 共に法 み 太 の夕と思はしどよみたまへ 類とす、 る 事 8 あ 師 る し、又定家 時 S 12 て歌 濟力 に、心 てこと 淋 卿 を入て も上手 しさに家出 薬 ئ ح 0 なれ 72 つらく 1 9 5 は りながい ¥2 し 歌をとり 82 時 類 な みる也、 か山 とし から n U

### 大 納 言 經 信

敦 質 親 王 督. 孫中 納 言 道 方 子 也 太 權 帕 位、 於 筑

夕 3 薬 ばい 秋 は 8 師 置 は カコ 萬 朝 2 薬 臣 田 樂 の Ø 梅 の 古語 津 稻 9 葉 な 山 り、タ 里 お . 12 2 去者 人 つ 妆. n 8 £ 掛 か てあし り、假 3 T 名 田 12 家 の 睿 秋 丸屋に 3 風 所 8 ·V 12 本事 は あ 由 き風 をよ 布 佐 め 破婆と有婆 そふ 3 بح

る

所

E

当な

れば、昔は佐をすみ婆を濁りて

いへるにや、辞去者、火去皆、を去

有、夕、

來? れた 感 外か 者又称さらば秋さらばなどもよめり、第十に風交雪者客作然為照霞田菜引来 報消息級教品哈鳥説來由と作れ をいふ 時に、どもなる人してせうそく いふな づらかに 情をいへり、まづ門田 9 战 2 り、歌 也又 る 春 跹 は して威も又ふかし、是も秋の夕をよまれたるをもて、良遏が歌につらねら 夕去來者 の心 おほ \$ اك し、大 は H 田 ß S S 家· かれ といふ心 0 0 ば是になずらふるに夕の へるは、夕去をは夕とおなじく外に V タをとひ ね る心 な V にそよめさて後あ る Ŋ 12 入て、主人はあとより入來るがでとし、先進和風 くる人もなきに、ひとり により、新古今には然 似た り、心なき風 しの < 九屋にふきくるは、人をとふ n 12 心をあらせてよめる事、 ばといふ心にて、夕に あ らた 秋 風 なして、夕のくれ の め 音づれ て入られ < る 72 はと なる り、此 去节 時 爾

#### 

原 祐 親 子 Ŧ 內 九代孫從五位下平經 親 E 後朱 雀 院 第四 皇 方女、依 女、母 中 為紀 宫嫄 子、依后腹號一 伊守重經 要號紀伊 宮仍金葉集號一宮紀伊云南

音に きく た かしの濱のあ た浪 は eck. 付 E B 袖 0 82 机 B こそすれ

は にや、定 あ まこと 波 人 高 3/ 企 今の と は É 波 薬 師 袖 10 华 V 9 0 歌 家 0 思 İ 懋 Ŋ إك 濱 卿あ をお 淵 を 3 るこそ カコ S 下 なら 9 は B 堀 H B 72 から ~ 川 72 12 波の てか SY. 5 る ح 15 いはまほ ゆまじるにといふ心を、袖 院 51 K の けし st まへ 常に 御 へとすた 人と云心なり、さやうの カ> 時 かまかつま るなるべ しけ し やさらにこりすまの H 0 L かい 欲の わづらふべきてとは 合に れ返し此 そな し、經 の演は和泉也上句 よめる、中納 歌也俊 n 信 松 る 卿 の歌 な あ 波かい n n 忠 だ 官 には す もてそすれ ありその 俊 人 は 3 忠人 けじやの 12 時代 なり、 かっ は は 时 世 送 办 をも て我 n 源 の中 浦をもて 3 と用意 詞 K AJ 7 ح ري 是 に身をな 7 思 ઇ へを か カ> N めや して ļ 本. < Þ 计 め けらる 歌 n りその あ も此 れば いよ とし け なく は し、か h 是 なら た 淵 あだ 浦 は、 る 갱 H 風

權 中 納 匡 房

大 江音 人六 世孫大學 頭從 四 位下學問 孫信設守從四 位 上成衡子、正二位 大磯卿太宰

高砂のをのへの櫻咲にけり外山の霞た」すもあらなむ

髙 たる歌なり、題の心を得たれば、題の文字にはかくはらずしてよひといふ是なり、 制するなり、物見のにはにても我前なる人の立ふさがるをば制する共心におなじ、 ばそれよりてな 師道 遙 後 に山山 砂 拾遺春上うちのおほいもうちきみの 一公な E v の楔を望 り、此高 ふに て遊な 砂は なな ひといふ心をよめるとあり、内のおほいまうちきみは後二條 山 る事を支らせ、外山の霞なたちそといふにて望む心を含かせ ひきなる山の峯に、彼 の 總名なり、高さ山の櫻咲そめたるをこしよりみむとすれ 家 の立 にて カゝ 人々酒 < すを化てた た うべ T うず 歌 よみ य あり 侍 りなっ な んと るに、 쌔 白

# 源俊賴朝臣

經信卿男、木工頭從四位上、

ċ かりける人をはつせの山おろしよはけしかれこはいのらぬもの を

干 栽戀歌二、植中納言俊忠の家に戀の十首の歌よみ侍りける時祈不迮戀と S る

百人一首改取抄卷下

藤原基俊

ゴヒ

豆页层系,在二个工厂包含的产生工工厂已好月生,来自日本的人工工厂

我必 72 柳 緞 な H 心 住 の n す、は 3 吉物 ぞは إك なり、 12 るまし は な B な 祈 S 有题 六 は 部 H 極 けしさのまさると W 3 しな に、せ E 帖 3 ざるを、いの 12 原 H の 想をはつ に所 12 ばっ 長 避 た めてほどけの力をた 心 12 旭 华 カ> は 歌 りつ なは 반 も祈りをかくる 雜 10 الا 我 此 な 戀 せに 力 ざり 所 れどもあはずとい 1 継を祈て思ふ に我 り、此歌を思 賴 0 の いふ ع 祈 ける 川 カ> み ぎり そ渡る お v るよし ろし 心 心なり、はげしかれとはの詞山 想て は は ts に、よく宿録 は り、此 泊 n 人に の吹まさるやうな のみて泊湖 S 湖川 猶つ な 普 ける あへ 事と ·17 b 歌 n る B ソキ の う る
こ n なり、年月うくつらさ人 題 のうすき中には なきの 神 か、物 L 0 إك あら b と住 語を本 き瀬 心 祈るといへども、猶その つ らき哉 やまい をよく ん、似 古物語に n 12 說 ば、 た B 時 得て 流 る心 か 人 12 は、せ 神 0 T n お 5 王 進や 文字 あれい ろし ためと 此歌 n あり、 بح 1 E の. はよ カ> と近 S **以** H には 以、共 我 0 た は v 000 方 5 なく 歌 人 人 よら 例 v びま からさ の 便 そ を 12 の 2 付 心 ४ र 6 AJ て. 4 7 V} T

Z

オント化多二、そうで

乙谷円

£ は な n らと有 थे 时 大 Ŧ 定 つ T め ると थ 3 111 T 興 臣 72 n りと 越 ば に、そ 12 過 え 法 猾 T 腷 雜 る ぎ侍り け 性 謼 ÷ 上、他 行 あ し 恨 あ 校 心 世 の る 寺 末 H の n 3 歌 低即 北 殴 を は、消 B ば、干 袖 け 2 都 R E 定 槬 n ~ 中 る なり、出 光 ち悲 を、生 12 ば は め 水 4 祓 抄 は E 恨 觏 华 維 9 1|1 3 12 づれ 年之 Ħı いよ 俊 12 办 2 畜 财 め 紙 引 õ は ぢが す 0 曾 0 だ n n な AJ 進 は、共 息 俊 0 な めぢが 5 御 12 り、維 れば な りしてと、露の なり、こ 欪 成 原 龤 恒 る り、か 光 の心 卿 と侍 師 恨 12 の論を 麼 はらとの を 兜 は 力> の 自は の食 を収 父 すて りけ 維 < 發 < 7 悲 何 檿 S + の事 72 72 て、我 會 し n 俊 V 月 た 0 改 るなり、恨 消らするごとく カ> 0 ど、又そのと CK 0 ± 13 め 衍 はひとへ 111 祁 12 < U 法 战 E T 난 に、又 性 師 しって る 入 あ 儿 背 の ઇ 9 5 5 殿 鹬 下 v n 1 3 しも 事 12 n 何 Ł U 7 12 ^ る 旅 法、 申 あ 72 计 ほ إك た にし いの 氏の 31 ય T な £3. 3 づ る の n は ઇ て n 秋 カ> ば n め カュ あら てたた 提者 5 は るべ 光 إك の 5 H L 法 5 3 望 H る 型 秋 7 性 で來 き比 5 0 0 み n に、
法 寺 カン は 9 n 進 み 30 < ば、つ よ 计 it 框 入 逃 漟 T n 年 し 9 め た 少 n 道 な 此 寸-は た 偕 क は ぢ CK カ> 削 れば、 カ> ~" は 師 秋 0 办。 都 太 カン V 15 彭 は AJ 0 21 政 L

百人一首收取抄從下

構堂 大臣之所起 大臣 間 3 僧十 ml 維 寺 IJ. 維 圣 八 ずとこふ心ことし 腰 忌 月 洪 人符, 之影墜 则 會十月十日始 疾說大法、武為鎮子迎前之帝韶前之、未終卷皆第十八云、法明尼百濟人齊明二年內臣鍊 州 とは 辰』終 紫 His His 脳 會 被 微 Ł 部 寺 寺途,名 為聯丁云級日本 3.5 歎為山之未成,更發弘 に入 也願主聚化三十年問無人紹與此會中廢乃至藤 内 V 師之借宜為宮中最勝 ż は 相 r.m Ø 膝 ね心心をふくみていふはふるき み 海滿 用其 聚義 原 十六日終共聽於九月中旬僧綱簡定先經藤原氏長者定之但專寺 て維摩 ていい 0 期 秋 E 合の < B 仰麻 る V 後 **A**2 呂等、天 助とせん事を請ふ表に云今在山路寺維 物 紀 なる ષ્ટ 會談 浴 哲追繼先行則 第八 ţ 探題武之及第者即忽滿位省祭 1 智 ゆゑに、させもが 年內臣錄子連髮病百方不獎、 師自今以 云、水 天泉より にこもれり 和六 後永為恒 以存 病 年十二月己酉前 歌の 大 H 織 年冬十月十日,始開,勝遊、至於 念王臣大悦、これ 露を 冠に 例 75 例、延喜式、玄蕃云、凡 り、紋 命にてとるい 原朝延胤子太 賜りて傳 は 日 ¥4 癸亥勅 本 の 明奏日、維 共向。會庭行事元 終語 紀 ^ より内 た に、質 歷 以經子 3 太 政大臣 介 省 な り、又 字 敷、か 功 大 K 興 是內 田 元 E 顶 山

创

弘

は

Ŀ

的

給

S

けるなり、此合の

こと猶延喜式

释

普等に

み

えたり、玉

菜冬.

部

に、稲

9

此

5

りした。よらなる子とは

ક Z

9

b

C

T

E

k

12

もとと

維 性 /<u>il</u>ic 寺 Hi 入 3 ねがはるしをもて歌の心をも派 道 前 關 自 太 政 大

り、文

清

水

舰

T

の

御

歌

は

上の

質方

歌に

ひける六帖

の下野

や支

めづ

カゴ

原

0

3

L

ઇ

'n

のれ

とやけをるをすく

はせ給は

んとの心なるべし、右三人同

時に

歌

נכ

省

的

る

人

な

秋

3

は

亦

らね

E

S

ふを

對

L

てつらね

72

る。佛

と人とこ

Ł

なれど、基

俊

र

法

性

寺

殿

たる飲

る

を

B

7

頫

とす、中

וצ

ય

匡

房

の

外

Щ

O)

仮

な

72

ちそと問

する

歌

12

俊

夏

0

は

げ

L

カ>

おの

から

思

77

12

身

をや

42

くら

んの心に

て、さらぬ

だ

に三界

火 宅

の

मंग

12

Ξ

113

0

火

12

弊を

あ

は

n

Ł

人

0

4

カン

さらめやはこれ

3

と

Ġ

7

おもふ

に、此

僧

都

S

ક

け

な

台北部

į

3

変

子に

て、僧となられ

てる講師

等の

望た

びく

法性寺

殴へ

うれ

r[i

な

秋

lt

る

な

弊は

そら

12

聞

O

や返

し、法性寺入道前陽

白

太政

大

臣よそにても子を思

人

12

つ

の

赊

鄁

光

T.

**墜義詩のぞみ侍りけ** 

る時、基俊てくのつ

の浮

に鳴

なる

あ

L

12

ク

0

子

を思

人

ならな

3

子即

ち光

S.E.

إك

なれ

り、花林院權

偕

E

永

緣

の弟子

也、又

風

雅

集

雜

中に

權

少

僧

もねてこそ冬の夜を

あ

力>

L

H

れ近

る。藤原基俊ならの薬に霜やおくらんと思ふに

法 臣

御

T.

捌

自

道

長

正

代

孫

知

足

院

關

自

忠質公子、

人 首改歌 抄 卷

百

七

わ

た

の

原

こき出

T

4

£

あら 8 嗣 绞 旅 成 お 7 心 毛也 兆 75. 0 あ S 0 3. 歌 ず、 官ツ 薬 め 12 8 雑 る 歌 12 叉冲 多なに 1 إك 有 F 泊 12 法 カ> 祭 多 Þ て、上ゥ 新 性 瓯 限 **VQ** 的 新 8 3 は、 妣= E 寺 1 りな 完 院 9 **人**。 मि 殿 苏仪 力 3 上 は < S Z) 0) 12 は、天 1 景 分类 < 孙 は是 計 子 思 ゆ 人 德 ま 第 わ 巡波 H ןכ Ö 訓 11-院 を **るらせられた** 尴 L Z を、そ \$ を にかか 要` 8 なり、 45 浮步, より 0 れ 非` 収 は 力了 ű, に、 は 川 啊-યું. 太 8 無岸、 n 州 し 4) む と 3 訓 波" 3 36 心 た 久 まへ す 刀巾 カジ જ tz 12 V ii. S 方 乎+ は 9 1 過 そべ õ n 厩. T 5 に狀質天 5 の E 白 心 己" 原 てこさ で 時 ば にて一 海 浉 V ょ 熋\* 2 波 涉 カ> b 上眺 " ^ は 上 出 < 井 5 豆. 足 出 逑 嗣 头 T は 4= 美: い 望 白 遊 和 礼 盟 12 间 2 8 そ 篡 ば 旒 は 例レム ば ٤ 10 けら だと 婆、は lt 字 か S な 末 S か た な 波 ょ 企 は 可力古 X の ふ 美: 歌 る Ó る IJ V 送 小 < n を、是 色 B ほ 島 は 佐\*に を お 72 ^ るこ る 游 浪 F. 9 な 礙 夫ァか ļ ई は き 敷 心 0 E. 流ル 7 水 12 こぎ +)5 ٤ ¥. から た 3 -난n 0 白 ^ B 72 太 灭 ち 古。事 紒 也 出 E Ł ri < 後 0 7 V. な 心 拾 b C 7 7 奥拉 H if 今 E إك 迣 人 12 み 圣 0 る 9 7 32 歌 集 12 9 12 職 は 12

绤 七 刀 il. --Ξī. 位 在 化。蒜 位 十 胍 仁、鳥 八 年、長 33 X = 院 Ħ 年 \_\_\_ 息 誸 子、母 岐 巡 崩 待 暨 177 門院 -六 琉 子、保 绞 四 年 月 加 位 水 治 元 年

潮

念妹不相 雖 を じ \$2 詢 12 す 12 to 塞, ζ'n 流 流 H 花 流 老 は 塞;の 友』思 0) 3 õ 12 n 懸 划 G 上、題 ば 1 H 1 げ ふをか 夕点 水 川 み 稻; T 狆 3 友らず、潮 战+ 者。 は と 1T は 太 岩 此 将加てもり B 恋 瀧 末 ö 12 れて = < 川 12 ય 物 ř 絕 E .યુ せ 0 SY をは、 の 4 E v 8 支 有 カシ 心 太流 82 CA 2 S 12 ろ p, 七 つ CI क्ष 7 12 北 得て す、太 み、 1 の て、今と心 0 あ 川 あ 3 は は は 太 は 瀧 は よませ 戀 物 岩 人 K カ> 川 25 と b な 12 8 12 の 4 Ł 7 は 4 9 n お 1 み 給 有 同 ば ય カン V わ な 人 人 3 ^ け カン n じ れ り、但 心 る一萬 E Ł る ~ < からず、又 7 石 水 つ ય 9 は 切 根 芮璇集 薬 ょ わ よき心 2 B をも 7 に(十一)(自高 ż n な 末 同 碎 12 4 る E 8 华 給 の な < をよませ 12 あ に四人変常吾念 H 歌 づ ^ る 比 り、後 みて し、岩 物 は心 し は 田文田、 7 な ん 思 9 撰 n ישן 思 給 2 8. 8. 來水石鄉破衣 に瀬 11-1 太 < N る B 我 カン 沦 そ 筒コ 終 を 也 U 5 ح < 思 速点 2][-5. る 早 12 山 2 太 河流之 ¢, み 平 有 は 0 ら 3 5 地 問 そ

百 人 省 改 觐 抄 P.

をわ < は しとそ思ふ物 K ならに か月のおほろけなら段穏しさにわ 级古 は、心た (个)是等 て言 諛 3 < な 心 歌 御 入た "/ " り、萬 をも メと 心斷 な S どもをもて斟酌すべし、あひみては心 歌 菜 るが 5 12 づるを < とつ 12 薬第 7 T 出 B あり、此 の るうつは物の、たえずしてはりさきててぼす 我 2 字 7 lit 剕 カ> 酸下の帯の な E 19 U D 斷 心を + よへり、よるくわれてをわりなくと云心と称せらる などをことはるとよ 礼 ね 外 する ö 5 Iî. V ど、思 流 は 歌 な 同 ふり 1 わ 放に、ことば 12 < + 川 くませ Z ક 礼 IJ; 八に 0 9 道は T < 嗣 E 岩 あ は 己= 72 にく 徐 < るを にもおほ い人、伊勢 カ> だ けて 72 け 等, s E たくる 1= 収 れてそ出 くわ 之 利ツ 7 てともよみ、音家 U 合 Ø も、発 引 し、是 物 利, T わるとい 水 CK E THE かるとも行めくりてもあ 忐 あえ 0 は る雲のうへよりといふ ゆ、紙後 にも二月とい カ> カ> などにて ひとつをか 自 H おもひ 心 亦 り、人 ふ心 玉これ 得た L 拾 て、い の戀 心 < 木をわ り、但 遺 也、今の俗 办ゴ 菜 12 は は 集 けて 12 此 S ふ夜をこ 雑 ごとし、その心 し 芝まの わらなくは 出 7 73 th 卻 ઇ 從二 破害が に古山 製 如 るは、たと の心なり、主の ζĮζ 內 水 をもてよま < と背 E 歌 金 はんとそ思ふ の 位 1 ح 23 心 die 波、 9 は V をわ グベ 난 利, とは 子洞 犯 砂 澗 金葉 n ば 給 誓 7 3 か 7 礼 をは 物 きずい n へら、 智 3: あ 5 に、内 72 72 た を な え 7 游 は

### 源乘昌

宇 多天 显 子 敦實親王六 化 孫美 il'i **等** 俊 뼮 子、從 五位下 탉 后宮大進

あ (4 從 企 納言 とよ क्ष M る は はす 歌 の 8 我 T 業冬開 5 に友 3 關 此 定家旅 ilii V 鵬 れ、清 ム義 かな 间 守 12 路 ちどりもろ蜂 0 T 0 12 か 干鳥 भी R sk 丰 上 衍 なり、此 よふ す 朝 r 9 7,1 を る 瓜 7 2 E E t 夢 み、ね AT. 開 **T**-रहे X L V 矽 にか ば 路 ť, ^ S る 6 71 < か。 カン 7. は 0 は 聪 111 CA てにをよ 72 的 和 0) 聯聲 え YQ? 腔 7 汸 T は の 3 游 AJ 此 Į は 悲 な 須 b بح b 上 汕 L V 12. 觃 £ V2 V を 83 カコ V とら ķ, õ 9 水 2 t < と 战 ٤ 捌 9 和 略 な N ば S < K5. 入 TII. < 和 か 通ふ千鳥の曉の聲氣昌はさして名高 な み 夜 は、源 り、酸 õ ય な 砂 AJ 0 和 T-な 心 b の יע 鳥 l} 句叉 床 な 氏 みとよまれ 9 3 り、俊 れ إك の なた 物 め は て、幾 港 ば 116 119 82 の 2 成 征 あ 21 当と 卿 來 叔 过 す 杉 もし綴 ぢ L 72 愆 4. 办> £ 7 カゴ 1 る 72 此 め の 55 す Ŧ 後 5 7 の 55 B 3 拾 る 4 雪 R せ 物 ष्ठ 遊 败 ઇ わ યુ IJ 12 È R.S 聯 須 办 8 和 CK お Ġ 3 旅前 H 之 K し なり、今 淡 きを 9 し、狐 AJ 0 砂 路 ¢, 2 窓 AJ 中

百人一首收觀抄卷下

首改 抄 10

歌 歌 E ļ み もとら 12 B れたるは、ことに思はる あら ず、只 坬 川 院 後 度 百 首 1 400 9 作者 名あるなるべし、 12 入たるまで なるを、京極黄 門 力> <

左 京 大 夫 顯 輔

修 迎 大 夫 藤 季三男從三位

秋 風 に た な 引 雲 の た ż £ よ ŋ B れ 出 ろ 月 の 影 の 3 S. け 5

風 カコ 新 7)> 古今秋 けり、 なる 12 太 祁 カ> う 代 上 n 7 紀 杂 7 浮 12 德 お 院 雲のと H は (0) 源 12 る H Di: な だえた 8 省 **5** 0) 力> 歌 时 り、游 灭 浴 る所に、月の 9 脐 狠 H 72 る ô の , 時 枢 な B の ષ્ટ CK 有たない 月 礼 < 3 出 な いは り、あ ない 12 引 るが、ひ ずし は ク < 苒 ときは 梊 て、かく お E ほ 罪 人 あ 惩 級 る 所 た Ł 1 B を 5 は 3 あ 哑 らず、秋 < 引 BB 砂 叨 T

る S 太 カゴ थ 3 C 薬)ての歌 7 力> よ し É ま 心、佼 と景気は n tz 粒 る 秋、 又 朝臣村 なしき飲文選陶 月, 雲や月の 在,学摆送\* 似たり、風 處明, くまを 淵 明 Ł 詩に、明々 は S の 太 句又 てふらん晴行 雲問月灼 源 氏 物 部 ~本菜中華,此 12 に CA 尘 您 12 7 n 12 9 まな 月 何

12

3

배

た

ð

8

か

H

る

嗣骨心

加

雅樂以後鳥

羽

御

型游

製の

72

1

よふ

n L 空 村 ばおぼ の 錾 月 0 11. **之てよみうつされ** 榯 H はさやけきよりも 間 そ月 は T b ŧ H なり る敷 あは ける、此 n なりけら、清輔朝臣の 兩首の心今の歌に似たり清輔 たすらに v E は父の歌な Z B は T

## 待賢門院堀川

待 登 門 院 鳥 羽 院 皇后 **琉子** 也城城 河 具 平 親 王 四 代 採 萷

祗

伯

M

仲

女、

な なり、 な る 起 千 3 なく かっ べし إكر し 別 越 7 そへ 3 n 長 懋三、百 8 B T カ> 砂 人 てよみたる る は S T 心 £ 背の お 12 n 心 な B 6 は しをとこのな B と支 りながい はね 歌 つ क्ष 本 と らば ど、只 なり、萬 る B 3 和 计 す あ る 5 四朝 ん、飢て、皆黑 黑髪のみ < 力二 胩 办。 7> 8 **برج** 怒 < み らし 炎之念風而 数くべし、長 Ø D 9 亂 す 心 る 名残の と T 髮 まじ 物 ょ た 0 2 め れ 如" 也多 綠 悲し 思 る 力> てけ 是" な õ 8: 2 **許名姊** り、朝 き除 べく 契 比 有こ 3 カン 3 挺缝 ય 5 涩 n などい 2 は 支 に、猫 72 は **一想曾夢爾** は 5 n 拾 物 2 ふを E ば、洪 思 巡 を 8 な Z 12 ح الا 心 げ み 収 貫 亂 5. 所· Ŕ T そ 力> 之 見二 L る ょ 和 る の お 家, み 1 て め 歌 1 B り、今朝 留" य な じ にあ 沙 夜 计 0 D 力> な b 3

百人一首改观抄卷下

百人一首敗觀抄签下

朝髮髮亂 れて概そえどろなる逢よ B ると Ø U にせん

後德大寺左大臣

質定公德大寺左大臣實能公孫、 大炊御門右大臣公能公子正二位檢非 迩 使 别

郭 公 な きつ る方 を な かっ む れ は た ノ有 明 の 月 そ の ح n 3

千 E 削 省 原 < を思 太 皿 とびうせて、有明の 娰 政 独らノ U 輔 部 大 朝 C 臣郭 臣 曉 給 つる 聞 V. 有 阴 郭 公 けるにや、又玉葉 あ 0 12 公といへる心をよみ侍りけると 月 お 力> 月の て過 72 どろきて 12 あ -AJ 其名残とおば n る とは sp. 避 なきつる 7 H 3 ょ とくさす 3 きす 跡 しきやうに 力> 72 なき空を 過 を 72 <u>'</u> み 2 る あ・ n 避 残りたりとなり、後拾遺に、 **り、**よ な 力> ば 55 Ø ים: 13 O Ł SY め の より 雲間 < 2 1 ざす る カン カコ 55 待 より殆 な今 8. は あ み S 力> し 0 ん金 づ な 歌 < 7 力> 薬 阸 は E め 3 に、藤 宇治 ય 此 办了 72

£

12

今

0

歌より

出來た

3

に似たり、

出

る

月

カン

け、ほ

さてる

す

聪

つ

8

雲

を

カ>

72

み

12

てや

カ>

T

な

カ>

U

る

有

ŊJ

0

空此

は

師

內大臣高 藤公九代孫治部亟藤原清孝子、俗名敦賴、從五位下右馬助、

衫

Ġ

V

佗

3

T

b

命

は

あ

る

物

を

うきに

た

约

は

淚

な

9

け

9

時

12

をいふさてもはかく 千歳穏三題太らずと たえたるい 7 カ> は あるをうき事 礼 るを 交へ の 5 12 らるい をつれなく 之地ずして、もろくとい 有思 T B 歟 ひかびとは Ø 心 思ふていろなり、衆昌よりてな な り、か つれ < T め छ なさ人を カジ 我 た 命 さは は戀 年月て 泪 રડે 之 なりとい なで、つ V. た、人のほ n ひて、詮はうき 7 必歌 なく D X のや は な つる カゴ 5 う

皇 太 后 宫 大 夫 俊 成

御 堂 捌 Ė 四 化 孫 楷 हित 紨 言 俊 忠子、正三位、安元二年 出家、法名释 阿元人元年 -}-月晦

H 災九 + 诚

Ħ

首吹觀抄

和

下

世 を < 山 J. b 上 7 · 0) 行 悲 0 狍 1 0 다 さ、共 太 う Ø 猿 5 E 何 妳 よ道 道 \$ \$ 歌 あ \$ 丸 9 雜 上 T にいる 聲 3 72 カン 時 カゴ 中 心 り、思い 8. 歌 古 うざ事 は な 巡 S 12 こそな 今 思 Ł を 3 ^ 應 愎 2 は CN-12 収 人 せ 0 の て、紫 人 世 人 \* 白 鳴 め CV. 百" は入 有 T 2 के र £ の T 省 付 < もた う 一款 世 弓 ~ 入 性 の れ し、俊 5 \$ ベ 8 4 Ø カゴギ と 歌 \$ 思 あ 0 は る 九 歌 よ め は 道 は み 思 12 み 成 0 V み C 3 は M 2 n 所 之 Ł IF Ŋ 侍 そ 老 E 12 世 入 力> **AJ** 12 は け せ な 蓝 ろ 72 山 0 る V क ん る i. け し 心こ し X 路 中 0 山 時 山 T n お E 無 山 8 12 庛 の 之す あ V 道 8 云 4 の b ų 0 5 な 乢 太 72 め E 野 お H 歌 8 8 U 12 n 九 12 S إك ع CK < り、う 今 **A**I ż T 72 太 山 12 थु 战 る は ヒ 句 はとおも 12 ょ カン 山 B なって 心 H 入 2 8 10 の 12 め g よ n 心 な と 3 ·庇 力> g 0 は、世 り、或 £ 物 b を カ> めり、今 8 そ 歌を な S 交 3 部 ね 有 な < 菊 は の 入 72 人 ~ 此 ય 道、 道 中 た り、腰 用 歇 < S 0 Ġ 8 引 宴 2 ļ n 3 初 加 な 今 そ ば. 合す で 何 な に山山 S n ろ 何 X ļ な は ح 72 以 n は べ み H 3 は 下 S

た

質方

朝

臣

家

集にう

台世

IZ

は

山

0

あ

な

12

정

G

し

\$

E

庛

0

音

な

力>

5

S

P

は

ね

彼

給

n

う

潮

は

古

題輔卿男、太皇太后宮前大進、正四位下、

な か ડ્રે はまた此 ころや 若 のはれんうし ごみし世そ今は 戀 し É

老 そ 河 るべ Ŕ 成心なり、今の歌よく 右二首、作者もよさ の中 古今 色 中 將 H し、右の詩 に初 下。 问= ζζ 雜下、題 T 二句 翐 お 悄 は 山 去らずなり、家 谷 0 日 し 心もこもるべし、よの中のおとろへ 去心今既不如昔後當不如今と作れ ける時つかはしけると有足は文集 办。 あ S 华 は 12 Z 71 はて、除情 獣情を て、歌 华 lz B 敬悰と改てふたい は 共 S に述懐なる 12 あれば八雲御抄に し へお B を一 C 出ら び是を載せたり、 笲 類としてつらねらる、 行さま年 る、此後 + n 力> 1 ける比三條 반 の二句 束 給 月 城 12 彩 Z 圣 る 浆 內 第 N 収 3 て住 大臣 てよ S X の めり、 詩 證 15 うく に、 ま な

俊 惠 法 師

俊賴朝臣息、

百人一首改觀抄卷下

夜 b か B 物 思 ふ 此 は 明 g. 5 SQ 和 g. の 隙 . 3 つ れ な か 9 け

以 Ç 3 千 ŧ カン 娰 n 亦 Ì AJ 懋二、懋 8 t ね り、夜 おめ S Z 9 て、外 して 9 歌 明 E てよ 71 办 物 2 た 思 n きをわ 太 め る 宿 なさ人 3 0 あ CK N 9 また て関 り、本 ありて、我に物を思はせ夜をもね B 歌 9 後 Ŋ ひらんどいふをとれ まの気ら 拾 遊 الا 坩 むを待に、それさへ 基 法 Mi カジ り、心 歌 に多 は、も 3 0 つれ せ の 伛 思 AJ 12 な Ŋ S ふ < 12 と 支 ね 度

### 西 行 法 師

するのなり、

從 四 位 上 藤 原 秀 鄉 八代孫左 衛門尉康 清子、俗名憲清出家 後本名圓位改 四行、

な け 2 7 月 g. は 物 を 思 は す ろ かっ 5 か II な 3 我 な み た 哉

Ii. FIL' 犯为超 月前 戀 風。此 ع V 初 る 0 何 心 をよ を 収 7 めると有、 月 をさら 、月を CI 力> カゴ ほ 2 なる 2 は 2 白 Æ h 文集等詩 なり、懸する に、獲苦 孙 啼,姚 0

てぼ 叉 る かひてもかくはなげかるれてとはりなく何のとがなき月をきらひがほにも涙は とをれ ピて月やは我にも 樂 カ> 天 3 0 ļ が贈入詩に英對月明思往事報君颜色滅者年といへるを引て 物物 あ V. L あれ て又二句共に平懐なり、是をいたはらぬは此 かなと思 ど、かなへるやう心得がたし、思はする、かこちがほなる、するとなる ひ返してよめる心なり、古き抄には のをおも はする、外 に物 おも はする 人 懸の心をたし、 上人の 0 あ 3 風骨 放 12 此 な カ> てそ 际 りといへら、 12 t 月 り出 注せず、 10 72 U

ななないからい

[

月をうせるかめをむはい

3

むよせ

ひのかなる時

ħ

### 寂 蓮 法 師

俊成 日卒、 M 狮子、質俊成弟俊海 回 別 梨子、俗名定 長中務少輔從五位下。建仁二年七月二十

は 新 深山 古今 秋 إك 0 下五十首の歌奉りけ み 办 る木 なれ は、萬 る時と有、此歌まさの葉をもて深山の 薬集に も與木のたつあら山

村

雨

の

露もま

たひ

בע

まきの

葉に霧

立の

ほる秋の夕くれ

百人一首以砚抄签下

和

E

日

の

め

の

5

ζ

て時

なら

AJ

雨

の

ふるもの

なり、ひら雨は暴

雨とかく、その

心

な

中とよめり、深き山はつ

心をいふまさ

楚 E 觪 りふ E य 5 山 P 峻 高量 T 以 カン 磁り とみ 今下 n ば 叉 脚 霧 晦 以是 の 多雨、人 立くら がる カ> 3 山 景氣、さし 0 有さま 向 Ŋ 力> T < 見 0 2. る E かず ご し、村 8 雨 0

右 節 類 秋 12 とす、 首 共 し T 12 叉 法 9 師 をも 太 ~" て なれ は、深 類とし、 各山 中に 里 沙初 一の威 育まら 首は 共 の に戀 踩 ¢, 办。 の 歌 T にて 袖 を 似 જ 72 う る る 心 H す あ し、時 る ~" Ļ

## 皇 嘉 門 院 別 當

皇 嘉 門 院 孪 子、法 性 寺 關 白 女、崇 徳院 后 别 當 具 平 親 王 五 代 孫、太 皇 太 后 宫 亮 俊 隆 女、

難 波 江 の あ の カコ 9 わ の C こよ 吻 忍 みをつくしてや 戀 わ た ろ ट्टे

15 法 干 ġ 性 難 戦 12 寺 懋 波 3 三、擬 D 入 根 72 道 12 5 徊 前 ·政 12 別 右 - 5 節單 白 て之ら 大 太 臣 0) 殘 政 0 大 る AJ 時 に、假 臣 家 人 氽 0 12 ね 實 歌 い 公 0 C 合 ļ なり、難波江 اكر 3 旅 夜 とそ 7 宿 枕 逢 を 懋 8 E 72 加 お S 3 は す 砂 伊 ^ る 勢 心 る な は 心 カゴ り、遊 周 をよ み の E の、か、 旅 め 力> 宿 る \$ 5 12 E あ ねっ カン 有 L は、 擗 の な 遊 太 政 を は. U

後,

£

よ

め

3

12

お

なじ、分

やは能伐の象と答案こ

2

0

カ>

為

7

70 7

孩

ts

### 定 子 内 親 王

號查齊院後 白川院第三皇女母 從三位

成子

玉の緒よ絶 思 新 2 經 ない る 0 カジュ ふに 古今 n 5 T 時 は 5 の B 貨 ば は 今 ţ きのふ 一、一、百 贬 2 ば、 ょ 命 我 12 をまじ く、長 E は の 思 なはた 计 首 72 思 S N な、な、 ふ心 えば の歌 < 강 Z 朋 餘 終 办> は、 絕 よは J 9 えね n 12 b は T 中 . શ્રુ ば 3 > は < 12 t 23 > せ 3 色 する心 ど B な ļ はき物 だ 31 忍 すい ષ્ટ જ 成 × め カコ 敷 るい な 出 AJ 戀 T 5 ~ り、玉 प्ट य る な 忍 の ^ 心 \$ n CK 12 のな ば よ 力> 圣 つい め は し、上 8 共心なり、此内親 は な」てれをとり給 东 け給 战 3 の 71 命 期 ^ 孪 り、是 へり、糸も なり、それを玉 あ ふ 3 の ると 歌 ~" は 六 し 籴 · 0 王の 綗 へる E 帖 盛 B お に感 かざ よ 歌、 すべ か、忍 を 歌等 し は をころ **V** し は T ぶる 9 8 ζ 力> 12 み 緖 B は B 3 なら みえ 31 じ 71 故 V そす に、只今 ょ は お 力> せて、 たり、 N し < カン 3

8

百 人 首 改 联 抄 卷 下

る

用

### 殷 富 門 院 大

輔

苗 艘 育 富 從 門 Æ. 院 位上 亮子、後 藤 白 原 信 川 院 成 第 女 也 皇 女、引 同 定 子 內親 崇 徳 院 雅 后 大輔 內 大 臣高 膝 +

み 반 は B. な 雄 嶋 の あ £ の 袖 た 1 B め .n 1 そ め n 2 色 は カシ は ß

袖 4 8 千 3 准 軷 9 난 世 心 AJ 礼 四 礼 ど、松 歌 P 游 £ 士 合 **.** L AJ 0 3 袖 は 侍 那 ŧ 5 7 H は 4 0 名 3 我 カン ٦٢ 袖 < 時 あら 12 懋 は お AJ (D) ず、木 な n 歌 ヒ し E やう 歌 かと T は ļ ļ 後 め な る、雄 . 拾 n 砂 滥 る E. に、源 છે. 島 E は 南 办> n た K 陸 之松 りて 奥 から 和 12 贼 品や 有 は ¥2 E 古 圣 圣 抄 n し 12 し t £ 松 の カ> 岛 あ 碳 邓 ŧ إكر 12 有 9 あ

T

終

12

思 8 の は 太 7> は n 人 V る な L 1 を な る み 21 り、灰 せ み 吏 う £ の 我 · 2 活 ろ 6 ·袖 とい N は け 7 热 n ど、雄 U) 太 ·0) 近而機之以血、此る は 泪 ĺ 岛 .12 淚 车 は の 遊 を 易云、泣 ~ 心 < .†2 な L T n り、貫之歌自 は、その み 血 迹 す かか 如深 韓 色 P 紅 非 玉とみ 子云、楚 うの 12 染 之 な り、そ L 人 计 下 灰 n の ば 和 જુ 12 みい 氏 办。 年 抱 3 せっ N 其 ば n 琰 を 过 而 ない

楚

山

之下三

日三

夜、泣

业,

外

ع].

. यु

お

H

1

見

えた

り、以上三

首女

倓

### 後 京 極 攝 政 前 太 政 大 臣

良 經. 公 法 性 寺圆 Ė 忠 通 公 採後 法 性 寺 白爺實公子、

きり 霜夜の 衣、か、 新 給 家 月 なり、又萬葉に(十)、蟋蟀之待散秋夜乎寐驗無枕與 あ き夜を の曖 此 古今 は へり、詩は たしきは 7. 蚱 さない 入我 v 0 氣をた 秋 す鳴 下百 CA み た 十月とい 叔 がとい ん又 九 のみ來 首 るうちに夜 や霜 和 0 上 0 歌 たて 心な 人 る心なり、床下に入時 夜 ひ、此歌は秋 0 7 įIJ **の**. り、伊 て入。床下の 痰 鷄 まつら 3 の の 心 勢 亡 尾 \* の末 物 し の し 韶 胩 3 こめ、此 ろに とあ 心 にな筵 ןצ V 办 3. を 歌は夜 り、毛 n 歌 S に冬がまへすれば穹笠 さらく 衣 8,3 12 を び、叉霜 カ> 詩 ઇ 衣 たし 您 瓜 る に、七月在野八月在学 カン E を 夜 ने 12 N E. 9 給 V の窓さといふ心 しきこよ \$: 您 N の ひ る 和 3 て長夜の心 2 اك な 涟 Ŋ 避 る إك 9. など ઇ ~" カ> Z か し、上 や戀 は T b と 12 九 は õ 次 太 の IJ; ઇ L 第 月在戶 V ね き人 つ < 詠 75 إك ん り、今 いけ め H 人 は + 扩 の 3 إك

首 改 **纶**下

不否者是

જ

N

とりねの心をよ

め

和

ば

の 相 なれ 叶 り、又 ば、下 何 鸿 此 筄 全 九 何 紀 な 伊 る 図 퀴 作否學妹相 と お 度之給 佐受玉浦 は から け 丹衣片吸一则 るなるべ し、此 将于 寐\* 御歌をこし 薬 は Z ろ C \$ お カ>

みな 作 者 らん الا は、前 C क्ष 從 お あ 戀 は な の ż 办 歌 ち す な ょ 7 3 あ 7 此 n ح は n 摡 者 隔 ય 懋 の つる心もあるべ 0 思 心 Z tz あ n £ ば n なるべ ば、前 し、又 此 し、又 後をは 掭 政 Z た 殿を なれて女の中 2 ば天 10 4 性 1= 不 女 15 思 の 誸 歌

### 院 讃

8

心

敷

條 院 諱 守 仁、後 白 JI 院 第一 皇 子、散岐源三 位 稻 政 女

我 千 支 袖 な 越 は 5 懸二、寄石 忘 は भं n ほ の 石、 S は、古 想と 力> 1= は 抄 b み え へる心 說 か 0 をと有湖干に見えぬ 心、磁 お हे Ø の 石 石 は 湖 の 9 人こそる み つる ·Æ 胩 は 支 カン 5 < ほ ね 3 SY 12 z)= V 8 は へども、ひ み < 文 83 まも ع かた いふよ なし

比

あ

5

7

<

時

有

千

初

の

そこ

12

あ

3

石

は

潮

于

12

もみえず

してあ

れば、終に

こらえって

こ もつにしどんと

2

之世,石川 方圓 海石之際干 外 n 故 は る より な 合 隆 Þ J S. らな ゎ う は せ 闭 する」、寄 欲 信 叔 て、 秵 T 12 四 5 鸲 和 3 Tī 3 ど猶 ह ほよ < ŧ 政 百 収 j 知 里,厚 之下 つ 浪 家 川 6 て、文 る 3 石 に「時々 一万共納洛 懸い 12 将 72 计 ~" 游 3 **集を見** る 沃 四 L 而 5 n 誸 人 12 1 へられ 圆埃放 **然石** ど、沖 叉 万 見様な E 岐 B の T S 币 る \*2 は お E カ> カゴ T 游 爾波千鳥妻呼云、此 اك 3 に < 12 E. す る L 歌 力> 日尾 石 注す、これ然 この 返 ٤ 懋 3 水 にみ は थे め 1 注 L Ŋ. 斗 ありとておしておさ の 摭 < な 我 圆司 T 海 2 者無不嫌媚 の まも n み ゎ は 3 ふた 縊 ば、父 対ほ る \$ 1 め 馬云、圆 ح なさ ろ 飲、これ は Q 礼 るべ とび n **12** そ の をとるす E Ŋ 歌 我 は 之 3 校 入 きに 农 E JIJ 潜 战 まさしく 12 A3 袖 0 あまい カン ずる 浆 云 心 院 ¢. な み る ^ や、当 ついい n る の 业 5 鹽 を 礎 n 後 i 水 0 石 ば 干 得 に、さきの一 B カン の رں 菜 石 その 聚 8. 度 淚 彼石をよまれた み 草 12 T の 族之 之 增 Ú, E B お み お 力> 12 な 度 Ŧ 石と 首 六 V ラ す L 支 5 1 腿 とつ 辨 は 12 し、非 る 2 1 1 は AJ. T 在扶 なれ ·說 h 波 WII. 灰 U の 袖 浪 よ 絋 子、水 英大於海見 宫 枕 0 白 10 の め 12 4 石、沃 薬 1= 少 心 H 下 る 伯 ö 40 カン 3 L Z 顺 東一名:沃 草是 3 な 12 7 浪 敷 カ> T とみ 仰 る 3 1 新 君 颐 の V **悠石** は ļ 下 は け の 砂 11> 勑 カ> み 2 み め (D 石 沃 る 1= 今 つ Z 撰 太ろ 是 之 3 焦 焦 をよ .7° n の اكر な 磁 杤 歌 . 東 、 東 きか sp ば 膝 11 歌 の カ> しど 82 石 引 る 泄っに إكر < 73

10

利以

t

とよるよし料

す心

出

此

g 2 をも カン なし、 うらやみ 7 あ は せ T ょ ŧ n 72 る P 5 12 み P る を、い カン 6 华 12 は 入 12

H

鲰 倉 右 大 臣

正二 位 征 爽 大 游 軍 宜 朝 公、右 大 將 賴 朝 男、建 保七 年 Æ 月廿 七日薨、廿八、

よ の な カコ は 僧 1 B カコ B な な है 3 こく あ £ の 小 舟 の .7 な 7 悲 B

人资過者 る、英 新 T 勑 カ> な 撰 河湾 翻 極記 上誓 જ 旅 布; 光 75 题 本 在江 13.2 浅 5 打けっ 歌 利舌二士み 盤! の 弘 村分二二 心 な 3 を 草华 武山 家 あ. 3 华 左\* 5 12 9 受べ に、吹っ は 常。題 注 < 茂き 丹" 舟 す は 刀 毛型 及 ~ S 自步 L 烈力 名<sup>+</sup> 3 つ 第 < 羇 常は旅 は 0 あ 歌 女 歌 和 炎= 8 は 9 手中 天 놾 武 同 12 カ> ३ 儿 有 天 皇 在了 此 0 9 衣" 歌 汕 息 遊ご ĭ 本 坎 著章 歌 < 丽步 升 0 榜言 省 T. 尼ぐ 75 2 女、 な 杏湯

伊

勢

太

pili

£

5

で

72

ま

太

御

供

E

V

太

女

波

多

横

山

E

V

2

所

12

T

巖

\*

どとく

我

छ

命

0

111

12

ય

カゴ

な

仙

女

の

Z\*

3

<

老

步

L

7

此

面

白

<

巖

の

支

げ

3

山

]1]

をな

め

3

15

3

B

律

點村

は

鯷

9

支

げきなり、い

は

H

な

n

ば

 $J_{i}^{n}($ 

B

生

ず

し

T

つ

ね

1-

有

为

七

5

h

अ

なり、お

4

しるさ

Di

をみて長器

を

叔

から

人

は

其

處

そ

B

U

る

心

あ

١

15 り、貝 5 多 l. 计 7 \* み な ~ 國 0 H 5 し、是 奴× を ろ ば 歌 5 し 叉 S ベ 可告見 \$ Ä E 12 K \* 行 n 殘 ŧ か 0 所 必、消 P યુ 所 は b कु 3 < 12) 72 つ CA 人がよ \$ 8, E に、活 あ 祥 ろ 胀 浴 L S お 之" てって 思 め づ な 办。 t H 太 は 2 泉サット 3 \$ 5 75 を 8, 义 を 12 n 4 3 < 器 圣 み 3 酒 ず 4 ない ク 所 21 Щ 战 あ 裢 毛 河点 \$ 8 75 8 行 办 懋 南 は ょ 12 £ 否? 乎\* S. 5 E 5 升 L を 是 T お 3 礼 0 行業 て、世 す 形型 < I あ 9 カコ B は 12 0 3 小 見記 な W 4 5 三 < 有 2 カ> し 2 升 あ 吉思 為為 ろ 5 亦 6 な 出 \$ 7 カラ な 0 0 n 第 引 野′ 中 个 て、 7 め L で रे 3 b ば V 3 そ 云 撼 ガン E 引 づ 命 は 7 0 0 云、叉 多多 12 を 常 恋 歌 જ ï ili 所 L ~ 首 5 き 笠 < 叔 ょ 12 12 力> 行 9 第 0 0 ガン 企 F रहे 心 本 濱 2 大 力了 12 南 め \_.. 有 意 歌 村 を な 3 カゴ £ は 9 N お 12 12 万景代章 旅 て、 過 T 13 の 共 to な B B 72 な 臘 3 釣 叉 釣 n 8 る 8 (0) 12 12 カコ 見 は、 册 此 類 升 出 な 次 ば な 3 お から E と 友是 歌 \$ L は カゴ 校 の 7 な 12 力> 3 銷 は 之 源 沼× 將第 第 3 اكر 3 0 5 じ 0 な 我 ま Ξ 行 他人 泌 心 Ξ र्थ ili 人 命 カコ り、萬 古 八十 12 < < な は あ な S 12 0 0 り、今 叉 今 ま り、次 = 3 大 は ŧ n H T 濱 京 ぢ 薬 逤 75 背影納 常 か 9 0 し 歌 を り、か 古 野 B を إر 43 0 7 言 < 12 め 第 र 歌 L は 濄 彼 乃つ 旅 を 何 常 な 5 ろ 陸 . 3 3 恰 多 0 釣 ô し 1 カン 否是 b. 8 ろ F 0 \* な ٤ 與 升 人 12 12 初" 4 命 2 9 歌 5 な 氚 何 꺕 11 12 力当 0 そ 汽 は て、 £. お 過 治 河沿 カゴ કું · ф 内\* づ 此 य य O は 薬 め 2 カン 有 b

5

12

B

र्छ

な

ろうみえ う てはら W. 本 な ' なり、列 3 る て、大 V たる。 かり た 12 成と か とおも る 3 人 8 \$ 9 み בנל T 引以 Ø 無 告る、こ み 申せばいみじ などえつ 云、齊景 ふにた かくる 常 72 **5**. る ろげ i の心をよめり 7 U ひ、身をつみて知べ 言 n か み つ 12 哉と思 とわ いの 北 ちの てみ の、ひ n 御 城 カコ 战 し Ŕij 9 すじによまる、萬 れば、何 らは カコ 菲 心 しろあ 5 12 1 カシ z E を は み あ < 73> 麗 せ給 また なる カュ ·0 28 T. 72 8 v 餬 引 13 ક V 時 カジ をうこま とえろう。 3 るご ふさぶらふ人 0 をみ 額さら あるべきこしち 合せ かことと 之 出 K お 7 カコ L £1.. 薬 說 とく、よろづ心 T せらる 死 な PI 粱 12 カコ 有 面 ずべ せん は 滿 **کل**ا ا きょら 此 に、へりのも જ 北が な 世 ~ をう 智が、 し、さきの っ रू र かり 4 事を悲し は ٦, 4 之 र な なる、よき筆 力 世 みじ けり お ひでなどに 3. に U 10 で、い 此 行 ઇ 九 國 カコ カコ Ŋ くや め 莪 あ 8 右 办 な、と 平 7 ts U 3. 3 5 岩。何 此 大 孝 な 2 は 9 する ば 九 えろ 5 歌 臣 事 やべ は 7,3 跡 な は 歌 す 2 か お 8, . 28 常 E 9 あ 世の 度へ 12 送ら \$ 12 픠 45 そく て. 台送台 ば 3 みる 薬の し यु 時 を 山 くろうま 中 ٤ 3 侍る、又 かず 波 し の V は 35 ~ 古 0 月 カコ E 長 V 風

景り

剔

女

殊

な

礼

ど、源

K

12

て武家なるをもてつらぬる蚊、

[追考] り、 こ 變 嘆のこうじて哀に の に、数 する妻子といへり、これ むけり、これも変 12 カン 12 7 小 12 3 巡 の な 2 ては 亦 欪 の 32 し B この 字を る の は 引 め ちる思 カン る な 綗 な 州 3 L 3 手 歌 عار ا カゴ り、淮 の 吹 ح S/ 歌 黄 1= もなと點せり、これ然るべくや何とぞしてとこひねが は三四四 U うけ するこくろの深きより哀をもよほ くさま、中々 濟 な 26 刀 合すべしが ì n 12 かよふ所より、さてこそ世 -J-自 33 たり、か Ξi. ば、船 0 殷と國 力学 4 0 巖 B も妻子 礼 誘 句より一二の は節ならずそこか をみて長蒜をね ば、こ いるなどいへるてとは萬 なしるは古 外にもとめんて、ろなく変すべく カゴ 城にて は 注 1 カ> 12 12 動 も表 あれ なしきもの カコ 今 集 句へ **狛**愛 82 71> દુ がへる L 力> 序 の。ゆ 业 の中は不 M しる酒 へしてみるべ 3 اك に、腹を 自 3 きに えに し、学普に あらず、変のいた 邓 せるな め 景公 變に 南 銀に 長器をほ ぐるもの も思へどもさもなく は も哀学 り、源 てあ n 0 るなさま しなぎさてぐ み 4= 北 M Æ なれ Ш りせりこの石大 を傑 9 カン 白 12 と 12 12 إك 20 ימ し、され は、こく 逝 へる心なり な より るよ CK かっ 业 カ> 17 E L て死を な て、嗟 ど不 إر る 5 L j: 海上 淮 中,中 哀 3. あ 世

百人一片改观抄签下

ろ 5 4 願 9 を 文 の 73 亦 S क्र ~ B なば を 5 5 7 の 1 心 b 好 を 和 哉 4: 77> み 5 なり、 < は 心 山 本 から ٤ な Ż p < 歌 な 3 12 の は S 冽 E 3 奶· か الا 太 人 成 た ~" 2 る 祠 £ E 3 る、引 B み 子 の お T 1 カコ ^ 1 云、齊 無 哲 F の な ઇ L み 少 な な 12 72 3 どラ .5 5 納 從 0 常 3 せ CI 72 太 から ば、い ろげ 歌 / اد 5 景 言 0 Z < 12 J その 马 n 2 र 公 心 み 72 國 2 7 カ> 5 てみ n 北 を を 议 ٤ み の、ひ 御 城 10 カコ 遊。於 す じ ばか ょ 8 わ L つ 0 前 9 の 思 み 心 北 L じ 5 5 1 非 め カコ を は 4 人 ろ 此 12 7 は は < 办 办 9 11> ょ 8 t, な र 1/-あ T 72 山臨洪 3 0 知 カコ 何 るを 引 M ક た まる、当 時 1 給 な を V V カン し、一 8 合せ 人、古 9: 5 办 9 3 るご 左 獅 Z えろ る 7 ば 國 は か み 城,而 E 1 8 5 薬 3: े न L べきこしち H T 說 カコ らふ 桨 ار 有 死 9 く、よろ カコ うきょ せらるし な E 12 流涕, 灾 世 心 滿 र्य と、へ は 此 AJ 人 九 を ~" な 世 AJ 誓 ~ づ心 し、さ B 串 B **(**-5 非 थ カコ は 日. カゴ な もせ 美, b を な 2 文 の な ح 心 S 悲 哉 3 り、此 ž 12 み b 砂 る、よら傘 N U お 10 で、い 0 b h で し 國 行 B W カコ 6 カコ 平 な、を あ E な 州 從 め な T 右 < 71 づ 3 بح 岩流 q. な 3 此 茶 大 人 は 0 5 ば P 法ろ 歌 臣 丰 す 九 12 は 何法 跡 な カン 常 去此一 を 3 す थे 歌 お ४ は 9 办 カコ 2 位 萬 そ T 去 度 也支台 业 12. 芝 12 る 31 对 み < 5. の 而 薬 時 と < 山 死共 と、命 侍 ろ る 中 9 战 な 9 から 波 S る、又 し、み な \$ う 月 の 古 3 長 1 カコ V E 芝 n 風 は 5 な 0 S

K

12

追考 噗 に、数 り、こ 봡 變 の す 4 12 15 カン る it 0 小 な 3 M 12 0 L ては 小 要 り、これ こう し 12 礼 欪 ^ 0 -Jr. 11 る ح 0 め 別 字 ある思 は カン の歌 8 なさ じ 綗 る 沪 るなともに を なり、淮 し 手 吹 7 カゴ も変することろの深きより哀 V 2 0 は三 黄 どうけ 汉 CI र 欪 CA ^ 12 5, 2 合すべしがもなどいへることは萬葉 育子 10 くさま、中々 刀自 な な 濟 国 かり 3 秋 2) た ょ 脱 礼 Æ. 0 は、 力学 點せり、こ 4 人所 り、カン 0 8 殿を 高 船 的 えし 何 妻子 諺 は ば、こ なしるは古今集 外 より一二の 部 拢 より、さて みて長滞 カゴ 主 にもとめんてくろなく愛すべ 12 **김**: は 15 1 らず 7 然 12 カ> 12 W 3 も一般 な あ てそ そこ をね べく L. 礼 かっ 何 **狮**愛 £ 82 112 કુ 8 ^ カジ 111. や何とぞし をもよほせるなり、源氏 か L 力> 序 しって 0 へる の。ゆるに長器 也とし、字 9 ilij rļi إك ^ に、置をあは Ĥ L る。 は あら 洲 4 7 不 的 ار み 書に 築に **扩**、変 鋋 景 ぐる てとこひ र るべ اك 公 思 せの をほ も哀字 7 となる の 礼 0 く面面 4= V み か し、なぎさこぐ 必もさるなく 寂 な うせりこの石大 72 Sir. 12 ili اك 自 λl. 9 1 力〉 を 12 カゴ < 從 し、さ ~ 12 20 により は、こく 近 カ・ カン な CK Ö 2 11 ימ な 礼 7 lt 3 t 2 心なり 死を ど不 て、隧 海土 し إك b 六 る 淮 あ T/I 哀 人 3 11-

百人一首敗视抄卷下

小腿 ぐるをみて、いつも面 白きどのみ思 ふ所 12 あ n かし、されど、一所に 办 5 ね

こよみ さてこそ世 紒 るな の中は り、此 右 大 住 臣 心 Ø 12 歌 カ> は なふやうに 長高 そ ね あ かざ 礼 るの かしと み 願へ 12 あ らず、助 どもさもなさ थ の ٤ 小说 部 な

Ł

K

でるの اك 對 してい へる 義 理をよく~ 思ふべし、古妙に滿 唇が世 の中を 何 12 72

理 ٤ 12 h つよく 朝 13 なづ らけてぎ行か み 7 世 の 0 中 路 は 3 の玄ら波を引て、無常の心をよめりといふは、哀 V へるより 酒行 册 ٤ あ 礼 ば引 合て V るに 9

强 0 說 な り、洪上家 集にて 册 0 週 新 剃 撰集 にては羇旅の部に 入れば、無常逃 懷

の歌ならずと去るべし、

丞

### 參議雅經

孫

刑

部

泖

賴經子、從三位、

みよし 新 古今 の 秋 下、捺 ٢. 山 衣 の 0 心をと有、古今友 秋 風 さよ 3 け 則歌 7 にみよし š 3 郷 のト 5 t 山 く衣う 0) 白 雪つせるらしふ つ な 9

3

恋

ζ

な

りまさるなりてれを取らる、本歌の

ふるさとはな

らの京をい

へら、此

ふる

るさ

四〇

の山 たか なれば、後々行幸絶てより故 近けれはひ さとは吉野の里の心なり、よしのをふる郷とよめるは古今にふる郷は吉野の き歌なり、質朝公の歌につらぬるは、共に撰者の門弟にて同しく本歌を能 あ 5 も您 と口も < Ħ みゆきふら四日はなし躬恒が長歌にもふるさどのよしの ごとに 郷とはよめる なりゆ けばとよめり背吉野雕宮とて皇 心、歌 の心は明 なり、威情 かぎり 居 の な あ < B 収て たけ 山 し 1 山 所

迢考 二年於飛鳥 みならはせる よしのを放郷とよめる事は、日本紀第二十六齊明帝元年冬災飛鳥板盖宮、 剛 本,更定宫地,號曰,後 なる べし、 飛鳥岡本宮、又作。吉野宮と有此事より皇都によ

よめ

る

心燠

前大僧正慈圓

法性 寺 捌 自 息、湯 旅 ju **华** 九 月 -11-Æ. 日入滅嘉顏三年三月八日 謚 號慈鎮

お ほけ T 被 雑 なくうき世の民におほふ 中巡 太らず、おほけなく は大業気を 5. かな我たつ **ふ心** 心なくはそへていふことば 杣にすみそめの 無 祻 9 字

百人一首改砚抄卷下

國忠有家待英國是 とて天 て、風 啖は に、た のら お ·天 人 てとば 12 能 告持 讀 節供 卷 為 他 人, 說 者 如 來 办 H の カゴ から 待 3 计 下 な 如 らず、わらさを 12 网 し、歌 多 n 下 と な の B 1 ] し、分 4 颂 إك Ħ 風 以 の 3 な 役 £ 0 の 亦 12 12 心 n 万 上 な 12 V ઇ ま りをする同 人 ど、こ る は 過 あ ば 风 か あ て大 心 み 心 は T 也 かっ の づか 5 じと 5 とに 上 12 かっ し袖 なり、比 なー て、待済 < إك 计 を ら智 る心 君 せ 山 じ心 籼 をお な יון 英, にて 4 と 9 叙 ば જ Z. る 御 お H ク な 巾 8 則為以法 Ł 3)} な 死 な カコ 和 は 袖 E ムとは S り、本 3. < は し ば と Z 箭 S 0 だ な 盐 さする Ŋ 都 お 德 加 なり、叉 交 歌 ય Ę. る ۲۰ 72 0 ほ は 太, 挺,之,又 初 す 人 111 E ·[i]: 後 礼 AJ は V Ų 撰。 と、無 るをおほ Ø 門 たらずし 法 る は より の 心 和 屍 に大 1 まじき いときなき子をはぐ を守護 莱 \* の を 魁! V 字 みて 第 太 空 お 法 發 て、天 けい 0 を支 Ξ して な 间 12 E 品云若有受持一讀一面正一 なさと 心 ょ 人 品云、栗王常、知 り、万民をやす お ふと云 ŧ 台 帝 丸 12 ほ S る、家 歌草枕 の あら 太 T 巡 以首に いよ は 詞 の な ず、此 ż ほ の 長 カコ な 72 澗 憚 人 は 1 3 り、大 外 宿谷 あ あ な み の を h. 如 カコ 爾里 げら 彼 ζ る とす ら太 來 第 72 剂 膽 华 12 訛 滅 か क्ष つ る と云 12 は 12 据等 後 G n め る 哉 此

為

S

水

所<sub>打</sub>

有此

經

を宗とする

人

なれ

ば、こ

0

本

文を

も思

V

てよみ

給

3

な

3

1

し、我

迦

牟

尼佛手磨其頭當知是人為释迦

华

尼

佛

衣

北レ

1

修一智書一寫是法華經者當知是人為釋

可#

ならしめんと

亦

ö

は

か

E

H

なき役なりとよみ

12

ŧ

へる

なり

E

V

へり、元

元

征

め B 2 S 9 THE . 12 -y-机、 追老 72 月 ¥ 12 初 は 太 12 验 紒 E 礼 此 は りと注 六 應 は 文 は 3 8,3 傅 の' 山 ^ 法 П 座 ~" П E 古抄に 袖` を 数 Ell 叙 害て、僧都 主 し、さ ii; よみ ય 大 慈川 す。心 N 法 は '处 沚 帥 B 12 印七二 住 Ηī. 仁三年二月 n 法 給 灭 71> 72 E は 3 月二十 ば 樂 驱 4 选十 台 ほ 法 ^ 25 S あ 百 X るよ 32.35 た。ま 元 11: FII 座 Z 9 な る 首 胚 カコ 舰 ŧ な 勑 H 3 < 0 へる 元 5 院 13. الا か H + ~ な 掼 你 中 些 溆 今 な 12 72 年十二月 八 0 17 礼 ٤ ^ に、実 り、右 山 0 うて一 る ょ 作 n ば た 日不經正官大 -15-Ff1 7][-の 必、天 J 初 り、これ る 名 德 堂 度 な は 人 銀 は な 3 处 襚 し、終 倉 天台 18 台 人 の 誕 < は 江 な 持 座 0 右 座主より五 らに 排 な し の 件处 鎭 資 大 n 座 主 0 T n 游 胩 は Ei 和 主 12 僧 て天 借 り、此 **外三** 训 此 より ょ 倘 إر な 2 Œ 12 路 b 山 B la 0 V 九四 なり 台 2 と 何 12 华 万 计 选十 年 郁 72 T 座 3 追 杣 民 12 + b E な ば 任 カ> て天 主 を 2 772 傳 \* た Ø n < \_\_ か S な بح 72 う Ξ 敎 月 秶 る 72 5 子 ^ 0 5 へを 大 7 する V 11-人 る 人 ごと る र्छ ょ 82 间 人 我 と は 儿 12 蚁 以 b 時 心 お 12 歌 の に、後 し、千 偕 不 削 H 庶 0 のや ح ク B 任 ΪĒ 郛 な 欲 迟 જ 人 杣 り、洪 泧 權 和 E N 南 の な 万 5 9 7 ઇ 5 7 45 僧 元 上 3 災 干 迅 天 は 7 ĪĘ 华 ょ 上 を の <u> 1</u>][ 4 の 加 八三 台 越 み 7> 焸 + 73 家 快 た は ح 办 US. 谜一一 座 給 缜 定 왩

四回

十二月護持僧とあれ なりてといふ注は記年をか ば記 年 る千 んがへざる 越 华 撰 諛 定 以 なり、 削 な n ば此 說 然 るべ し、天台座 主 12

# 入道前太政大臣

四風 年十二月出 냙 公經 家法 公中納言 名覺空影 **沁**季 旅 卵合 年中 孫內大臣實宗公二男也貞應元年任太政大臣寬喜三 建立 西 寸

花さそふ 嵐 の 庭 の 雪ならて 2 9 ゆく 物 は わ カコ み な 9 け 9

響とい 新 の 歌 の 見て、此 庭 P 雲と 勑 12 的 かて 5 撰 は 人 花 إك 似 太 非 释 剛 る 1= の 部 つ 拿 朴 し に、落 ゆるにや又嵐はいづくに吹 إك カコ なる ¥2 7 に 筋さて、我 黑 花 あらでふり行 やうに を 嶷 は よみ かなは 0 身に おぼゆるにや又此歌は定家卿の花さそふ庭の か 侍 は 3 5 うつして観ずる心なり、風の庭とあ ず、今めの 色を યુ けると 0 ય は 我 削 そへら いへり、上 إك まじさにはあらね 身なりとよみたまへり、ふり行 あ れな 5 0 し る にな 何 か、樹 を 古 そはる 抄 四 0 إك 必、理山 七 す 花と で る の野 など 詞 み 71 散 す る は雪 3 しき には似 13 狝 7 E. し 風 り行 に、庭 跡 .0) た 後 綠 25. る もな の連 1-花

權中納言定

家

12

つ

かざ

ö

1

姚

俊 成 卿 Ľ. īΕ \_\_ 位 风部 卵植 の字は誤て加 へたる戦、末の集どもに は 削 मीन 納言と有後

の人考ふべし、

こ め 人 をま つ ほ の 浦 の 夕 な きに S. < g. B し ほ の 身 ક こ か 犯 つ 7

8 歌 潮。新 B 5 人 和 雪 12 る 從- 勒 12 9 な 1 所: 撰 本 V 5 見計戀 3 b 歌 ^ で あ  $\equiv$ る 淡江 水 の る 太 ار 歌 を 松` 路少 島之姓松子保 5 は ほ 9 人 行 然 詢 ま は 帆"六 らず、下句 illi 物 12 2 乃 年 胁 は 7 0 3 消炎內 2 分 名 爾= 驱 す 12 は 10 は ٤ 朝すの る H カ> B に、此 b 72 和 名, 歌 りかい り、古 < 数+ 合 12 歌艺 之 ょ 啊-12 なざは 8 H 类王 抄 め やく る E 藻。有 12 を待い よそへてみもまち 夕 苅"本 क 管、歌 な 夕 थ ž 森。萬 12 71 E L 4 菜+菜 波 II 寸#第 S 風 へ、本 二二六 のとそ 0 藻" 笠 な ð 歌 妙 4 鹽紅金 の 心 ح 夕、 烧料 な 村 た 是 かず 3 ない 作 捷 ぎ、宝宝は る る 煙 は 歌 心 1 0 松 12 を一 名, 8 太 帆 72 あ な ö 7) 4: カン 0 10 狐 り、上 8 浦 2 開き 夕 E 心 8 は IX ブケン の を V カコ 川 船穿

人一首改砚抄 卷下

Ħ

つらねられたる蚊、

•

從二位家隆

氽 輔 聊 九 沙 孫、王 上生中 納 言光隆 息、宮內卿、父中納言、平家物 云猫 間 1/1 納 言 光 隆 同 人

歟

風 そ よく な 50 小 ]1| の 夕 くれ は みそきそ 夏 の 忘 3 し な 9 け る

て、光 そわ 新 勑 た 叨 撰 る 冬 夏 太 寺 汇 た 孤 13 اك 政 元 絶しと正 道 华 家 女 公 御 入 の 歌 御 內 新古今に八代女王とてとられたる女なり、本歌六帖にあそさするなら の 御 屛 風 12 <u>४</u> へり、此 女 御 は たる故は六 後 师 の 川 洗 小 川 后 帖 滋 9 12 विष् 述 تألا 風 FJ 歌 12 院 亦 0 12

右に君 八 11 女 E 12 0 よ 歌 5 なるを 2 との 拔出 左け 3 て名をあらは 12 ふる 25 l 0 T 形 氼 鳥 75 0 ]1] あ n iz は、常 御 秡 9 し 华 12 ŋ 9 く是 例 7,1 T įij, 八 薬 10 第 四. 女 王

す 歌と B اك て、次 は 7 12 心 . [13] 得 72 5 カゴ 災 れた N 0 た 歌 り、然 3 iŁ 首 ][. 七 るに彼六 なまく 首 亚 つ S 帖 有いらきみん人心をつけ 和 /#/s []] 12 0 る 例 Þ 12 Š 办 の らず、假 2 お 介質之とて買 H T し、特 知べ 12 作 し、茜葉 之の 者 9 华 名 歌 を 12 芝 漩 省

あ

る

9

哭

歌 ょ ~" 7 17-U 薬 な 双 义次 12 4 し、風 後 7. の カゴ 些 3 5 風 夕 0 支 そ、よ、 4 À, 7 人 Ŀ 秋 る 0 4 あ 0 E n 12 L 12 3 歌なるべ 下 T はことし り、是又萬 お は ク 何 13 所 有 10 ح بح は ٤ お ゆ H る 何 5 カン S し、龍 邀、時 薬 心 र に古 1 n n をふ 秋 た 华 it は 3 賴 は 0 風 る の 田 5 歌 タぐ 出 川 12 < إك 綱 あらず、な や、歌 な ならず、上 澗 的 の 5 5 n り、さは ح のせき な 8 こそすれ足 · Ø はおのく n 薬 し りに 3 ば、京 古 Ġ, ĮZ ય ļ 0 0: カコ 秋 小 は 風 난-Į۲ しさ除 の ß 川, を な て凉 ~ 本性のごとくよみ得 2 山 ઇ 5 V ^ 1 9 叔 城 しく 大 本 5 5 有 歌 後 ば八 なりといへば、今の京とな ح E 拾 い そす 開 て、只みそさをす 滥 化 は 収 O 女王 人 匹夏 る 和 南 歌 は 心 E 0 な お 4 山 は 君 0 歌 5 和 たるをえ な 、右二 な 10 12 な 力> 5 為 5 り、な õ 心 E AJ 0 人 ば 25 2 らば 叉 5 薬 非 T カン 此 9 4 知 3 3

後御鳥羽院

n

H

る

な

る

<u>\`</u>;

Ļ

第 亦 延 八 應 四 -|-淀 元 延 华 代辞 外 儿 月 -11-年 19 成、高 -1-H 倉院 崩 月 六 渡 十三、 第 位 -}-117 -j-儿 11]: 嵗 派 列洋 八 ij. Ξ 號上 华 七 條 月 院 腑 御 Щ 店 大 家 ļi. 12. šķ. 信 1E 隆 女、高 然同 月 永 \_ 水 . 华 移 岐國 月· 践

百人一首收觀妙卷下

をし入も恨 めしあちきなく世を思ふ ゆゑ 1. ક 0) お もふり は

ち 紋 この 後 撰 变 雜 の字 中、地 をよめら、今の ぶらずなり、人とは世の人にて國たみなり、をしとは愛する心すな 111 はたどへば花 0) うつろいちり、 月 0) くもり、人、などす

は

礼 常位 るやうの ば、思 12 と 語 さ ま く Ł 11.} V 4) ö たらしふをのみいひならへり、ふるくは花に付てい は愛惜の心 にてせんかたなき心なり、 なり、わがきなくは、文選には 此 何は 15 何 無為をあぢきな 12 ? 1" 17 は 扩 い、さか し 彻 金 3 5 なる 12 t 7

心得べ し、世をあぢきなくおぼしめすといふにはあらずずべての心は 办 ぢきな <

ては 0) うらめ と 45 B しく し 砂 さるく とおば は、万 しめすとなり、此 民を哀 み給ふゆる 御 製 のふる なれ き注心得 ば世の人をおしくも又か 力分 たき非 多し、

順 德

院

Ł

<u>-</u>|-第八十 刀愛禪派久三年四月讓 四代辞守成後 ß 33 院第二子,母 位同七月茶移佐 修 则 門 波國石治三年九月十二日 局四十六歲 院 藤 原 N 子、贈 店 大臣 絁 不 女、水 范凹 华

礼 吸着に 3, 7 を 禁 稻 12 仆 る 師 \$ T 百。此 1 | 1 は 13 後 3 4 首 木 桨 御 銷之詞 家 搜 御 は 11 8 ず 歌 数 卿 を 왞 本 ઇ な 1.1 世 彼 下、巡 か る 2: 入 な 有 13 官 紀 20 父 12 彼 5 北 端、 n 0) は 带 12 ٤ 県 支、 47 0 3 XL 內 捌 ば 比 17 座 らず は 12 मं 心 礼 此 闸 る あ 襲 東 ま ず、さ で 监 圣 3 3][ 12 を 御 天 る 7, 3 L 慣 な に、高 追 お 時 宫 は な 放 < り、右 と 碳ツ . 3 を n 帝 百 L 13 ほ 城艺 官 TI ば 菜 II う 2 德 湛 n S ぎて 瑞》 t 9 12 出 0 P 碳 驳 そ H 兩 珳 離背 城中 ٤ れ थ 沙 0 2 院 古 S 宫 35,35 ·此 を 冰 5 13 0 ^ 百 7 心 < 12 師 や、後 にま な 御 哲ら、洪 11. 丽 B 記 t, る 省 术 it 歌 7 1: E 汽 事 4 43 飞 E. 此 7 L n 雄 S し ٤ 33 38 > 續 し 16 外は をよませ給 書 人 ば 略 3 院 n 是 紙 上 灭 3 後 Ti. ば T 텳 M **±**: 形 は 9 撰 길 4 V 世 說 હ 師。 の 子 12 御 12 12 木\* ક と [11] よ S 7 說 5 は 思 お . 59 < えろ 摂 院 발 し ~ 2 B ·lij Z り、武 4 n 1, CK 7 順 め 然 つ 紀书 収 德 此 世 た H 礼 し し 0 カン · 6 臣 院 n 義 3 大 な 5 め 砂 な 83. ば、新 宮 3、萬 す ۶٤.  $\mathcal{E}$ 礼 此 あ 12 12 し 7 や、古 IJ£ 72 P 人 י לרי S け 8 御 [i] らし 8 战 र्ध 歌 勍 六 六 3 تالا 礎 楽 心 て、 3 非 -和 اك E 8. 撰 城 狐 कें と t 循 < 記 八 之 省 थ 集 ٤ 所 रे 威 I 12 年、 꺈 1 の は 12 12 め いい 心は、 -11-磯 す 入 を 난 1 越 る य 3 る 侍 拢 1 給 百 5 ~ 5 6

百人一首改砚抄卷下

歌 御 と E ども 之 百 し 逼 ~ ak. Hu Ĭi. 歌 E Ł は お CL S といへるを取らせ給ふとみゆ、 哀以思 8 + 过 3 て以 Ę. は T 3 华 せ 7 古 ય な 5 木 2 な を K. 猫、に あ、二 1 部 入 11-\$ 額つ 返ら Ŧ. 思 む E \$2 る 給 邨 12 \$ ż 王道 ば、先 湖 道 省 人 V V AJ b て、当日 12 と 心 相 9 ^ あ 5 沙 はす 太 は かい 御 と 用 12 かとい 故 b 盛 め 芝 歌 Mi 82 秋 非 のぶ 心新 3 世 をす 4 な は 12 風 9 そ吹 あ な せり、 T b 礼 H E Ŧ 人 点 7 b そばせり、い し n 0 く足も S 詩 祓 胀 ば は T 御 1i 開 本草 冰 催 人 \* 末 歌 は Ø 办> る < 歌 礼 忍 馬 は 下に、又此帝翫 12 ずなら 蚁、 天 古を 樂 兩 人 治 CK 9 は 12 生 た の尤 まれ 東 思 沈 L 忍 召 人 ٤ 居 .0 智 に台、毛 数く 天皇 への太平ならし すに、忍 n 、東や 御 る CX させ ば 歌 业 淵 より 0 ~" 花といる事を百 非 を 9 召 300 詩 名に 泧 4 骅 4-3: 給 の序 5 心 らる、こ 心 H.F へり、忍がに 12 0) 太 は な L ことよせ に治し世 12 カコ た n て、百 あまりの 時に今 n S Ļ 文 ば たり 叉一 ずし 敱 但 し 之音光 14 叉 败 23 £ て、上の T を て 狏` 2 ÷ 部 4 0 0 以樂 花 かへ 心 P 忍 あい な 0 御 ·0) 当当 参議 まり 3: 4 うり 雨 省 2 歌 な 終さ なる ~" 4 尼 は き事 簩、 なり、 ば の.否 あい 12 カ> P 3 図 孔 0 0 3 あ な

则 则 治 治 三十二 + = 作 作 -|-. -|-月 月 # 六 Ti. H H 從 即 行 刷

贤 H • Ġ 绞 行 7: \*\*\*\* 型. O

兌 元 一 丁 目 一 番 地東京市利田區淡路町

四

海

發

FII 刷 肵

[1] 刷。 行附 省 者爺

發編

三 和 林 太

郎

礼

東京市神田 區談路町一丁目一番地 仰 雄

好

四位 釋契沖 间

梨撰 五位 木村



十原 四本 五 干部 数の 百紙

ひ本し書 の本し書 く何真萬 東京市神田區淡路町 一人は超々のない。一人は一個なるない。一人は一個ないない。これをいるという。 御時状あれ どを がと得たれば更に作べているものである。

校館の

丁目 添地 大質捌 岡田 崎東 屋京 金堂 大**個** 阪三 岡堂

今書に對する世評の 班

今日 一葉代匠記は萬葉博士を以てきてえたる木製神を知るものといふべからざるなり。 流 れに記 布の代匠記はこれ完全の 12 7 をこの者の扱為 橋守部甞て萬葉集塁繩の總論 以てきてえたる木村、 するに 代匠記 せし 12 むらざるなり<sup>°</sup> 12 、村正群氏がその滅本の珍たる歌 かあら いい。 の清楚なるいとよみすべし。 まだしく らく 今日 は同 の代匠記を以て製冲を批 且,此, 出あらきもの 論す かする代匠 代匠記を翻刻したるのも、情むべき限りにあらずや 1 72 まことに萬葉研究者の 23 S 判するはこれ ह 彻 0 12 5 支 カ> べきな つい比 な 30 浜正 力>

以 心をうて適番なりと信す。ほどの苦じく比較歌の道になっては が出 用以移馴 型の根本となじべるものを又属してるもの指摘は分で火を正してしましましまり 他の月 ン田にて元本記には本文なかりした。成は代に日常には本文なかりした。 権の主権に 者の素志を強版本の面目をを れるものにして真重をよく解し得んさせば本書を備へされるなどしては最も良好且の最も完全せる書というべし。荷もは他のその中に於て順序の錯乱せるものは之を正し誤れるもの を京永三十年の別本を以てこれに充て要せさるか、以今回の刊行に別では校 巻、第三巻の三冊とす。 代匠配とのも に氏の夜訂を請けた異に成めを享め 第二を導入製ンと、出てして、別に且く校正に任せし三 失はごらんを主として字体 配くのより出た んなからない。 校訂者 团 亞國 苦 值。在

.

-· .

阿图



從五位本村正解

(全部の紙敷)

Target in the

岡崎屋●大阪吉岡宮東京堂の三名堂

等回

今書に對する世 評の

ものなるべし。まかのみならす検討最密にして微哉の清楚なるいとよみすべし。まことに萬葉研究者のものなるべし。まかのみならす検討最密に制御なるふしいと多し。恐らく完全なる代匠記に最もらかきしてこれを流布の代匠記と比するに註釋の精細なるふしいと多し。恐らく完全なる代匠記に最もらかき、萬葉代匠記は萬葉博士を以てきこえたる木村正辭氏がその嚴本の珍たる書代匠記を翻刻したるのものに、次沖を知るものといふべからざるなり。これ質に世のため契冲のため、情むべき限りにあらずや、是に契冲を知るものといふべからざるなり。これ質に世のため契冲のため、情むべき限りにあらずや、是 一族にていか、帝國文學 流布 の代匠記はこれ完全の代匠記 かの今日流行する曖昧なる射利的強約出版とは同日に論すべから、次かのみならす校訂嚴密にして體裁の清楚なるいとよみすべし。 なるをこの者の抜寫せしにかわらむいまだしく、「橋守部群て萬葉集墨繩の總論にいへらく」 にわらざるなりっ 今日 の代匠 、且あらきものなり」とこれ河間に流布する代匠配といふもの 日に論すべからざる良書といふべきな 記を以て契冲を批判するはこれ真 0) に送かな つ、比

▲太陽 ▲太陽
 本書は有名なる釋製沖阿闍梨が水戸西山公に上りし程萬葉集のためにとてものせし註釋
 本書は有名なる釋製沖阿闍梨が水戸西山公に上りし程萬葉集のためにとてものせし註釋 て研究を極めて適當なりと信ず。(第六巻第十三號)文を修め者しくは詩歌の道にたつさはれらものにして萬葉をよく解し得んとせば本書を備へてれにより一々訂正を施したり。されば萬葉集註釋としては最も良好且つ最も完全せる書といふべし。荷も國語國本の古字を用ひ傍訓の仮字將た古格に據りその中に於て順序の錯別せるものは之を正し誤れるものには 名なりしを草仮名に改め成べく著者の素志と茁版本の面目とを失はざらんを主として字体の如きは原刻は質に非常なるものへ由にて元來記には本文なかりしを寛永二十年の刻本を以ててれに充て總ピて片仮 古字を用

し、おはせてこの書を江湖に推奬するに躊躇しな So(第一卷9八號)時親切な飜刻の一さして、校訂者本村氏、及ひ之を輔助し且つ校正に任せし三好内山の雨氏の勞を多と鼓も整ひ、紙質もよく、加ふるに校正は厳密で誤字は殆んど見當らなひ位に出來上つてゐる。吾々は近その第一帙か出版された、該帙は惣釋首卷、第一卷及第二卷の三卷より成る、印刷は鮮明で、活字の體 本誌第四號で報じた『萬葉集代匠記』の翻刻は豫定よりは二ヶ月ば 112 6 2

の教言を要せず、本書は即ち水戸彰考舘の原本を勝寫せる塙撿校本を再寫せるものを本として木村正國學院雑誌(製沖阿闍梨の萬葉代匠配に就さては、既に定説のあるあり、今更に事新しく吾

△新小説 の刻本によりて本文を補ひ、更に年山紀間に設せたる西山公に終りし代匠記の序を附し、 校訂の殿密なるは、この種の出版物にとりては最喜ぶべきことなり、たい釘斐の少しく疎なるが如きは めたるものなり、第一帙には、卷之一上下、卷之二上中下及惣釋雜說を合して三冊として出されたり、 今の活字を以てわらはすべからざるものは活字を新訓せるなど、 と違へるものは、一切舊によりです。宅も變改することなく質書の而目を失はざらんことを力められ、 出版期に後れたるがごと含は、校訂の正確によりて自ら補はるべきなり 公の委嘱によりてものせしものなるが、原本は彰考館にありて、濫りに人に示さず為 たるも 契冲阿闍梨の撰になれるを木村正餅大人の校訂せられたるものなり、 原本 には萬葉の本文を略して片假名の傍訓のみを記 せるを寛水 (第六卷第十二) 代匠記は契冲 文法字法の

かくはしき釋義もあやしき詞遣ひも當時尚誤用し來れる假字遣ひなど一切改訂を加へざりしは却て阿里を經て神田谈路町四海堂より先つ其第一帙(三冊)を出版せしが契冲の説を其儘に傳へんとの主旨にてて難解の問祟に葬られたる萬葉集に初めて一大光明を與へし二十二卷の代匠記は今回木村正辞氏の校門本中央新聞 水戸西山公の為めに當時國語界の明星たる釋契冲が其該博深淵なる學殖を傾注 梨の 目を其儘に見るを得べし體裁は剪判にして刷字鮮明原歌は三號字を用ゐて片仮名の傍訓を附し 便なり兎に角浩翰なる本書のことして出版者の苦辛經營察するに除りわり 右は其一班を示せるもの他は客して掲げず) (九月二日) 벬

本書は彰考館の原本によりて塙檢校の寫したるものに依りたれば正確なる事論を待たず、

製本もまた美

りしが、

ならい

めに坊間に流布するものは、甚しや省略を加へ或は誤謬るや物にて、和學者の貴峻でする處な

君

近

藤

泥

之に關する事項細大漏さす其編纂の正確なる敵て暾々を要せざるなり(近日發賣す)は文學的俳句を論じ新舊俳句の區別より俳句の諸體併せて諸名家の特調現台東都各地方の俳句會吟哦等名吟佳什を網羅し其盛運を助長し併せて新に俳門に入る士の為めに好侶伴たらん事を期し收むる處の篙啄の磐絕えざるものを新派俳句とよす弦に於てい斯道の熱心家百文會の近藤泥牛先生を煩はし諸名家の滔々たる俗宗匠を凌駕し巧に文學的趣味を十七文字に融和し明治文壇に一旗幟を飜へし都鄙を風靡し吟

り著者引用の背百廿條秤許楔花各種の名稱歷朝賞花の 有益なり

刊

年三明

四

東京市神田

區淡路町

丁目

乔 地

郵正洋

稅價裝 金金全

貮拾

錢錢删

稅價裝

郵正洋

貢

荷々櫻花に縁あること網羅し遊した

錢錢册

稅價裝 四拾.

逸語專任講師 職論なにさ 旦元 本をが偏し 一戸

せ特:殊難 す外側にコ すと云ふべけんや詩ふ一本を 別なる難處を實驗に徴して理 のなる難處を實驗に徴して理 に至難門たる文法を解説する にを難門たる文法を解説する は大等の缺を補は を確して理

越東東東 理 2第 に切學ば書本 後<sub>京京京</sub> - 過に校之數邦 **企業企業士 ル投 てにら路宜**具

て左為にて

彼にめ理公此し著論刊

・ 對例者のせ 照題石ーら

せを井途れば右賢をた 蓋に治以る

しし君て獨 思丁がす逸

ひ御成さ文年懇城れ法

郵

稅

金

四

後<sub>京</sub>京 高 開

平中學中

数得数得

完ななる 全りしも に加さる 修みせい 得点は高いる。 な宮秀高 久城す 太次と 郎郎端 南南省 のか繁 を上し の質を得 のにす 校徵数 関し科 あて書 り編と 用ら將 本簡と

をして用 俟て常器

ち明に認 てな以注 初るてるめも遺説

ての域け

升

な鳥近 **都末膝吾名並四小錦名九梅與義相源道悉** と風松 道期照妻所行天カ 含殘仙檀次經の窮行達 行の姫勝屏血王ん夢の山女兵道山教血太所も月馬 公死子戦云と琴 道期道目は名を 道衛行 道道二風汐熊平路橋 行吾 行行郎四の野兵のづ 行の行外れづは 初季が道術道( 妻 よけし は行夜行しろ朝 木 うてめいと 染 面 道芹誌道山花橋索 お持衛信浦照小後虎小 中摘歌行路山姬盛道む絲姬濃島手栗藤少女 双のの乗玉院道電行め天姉下太の鬼た將郎貫 九古 人皇弟り郎姫鹿衛道惣 六后前合世並行尊 入車毛門行上ではない。 道電前与行 米泊道 道 京 の行行 部の曲虫 行行 加 買贖か ilī 介 ・の段乘遊 は着の 柳 のし れの文 田 哲 繁戀道四太具隱近夏 はるか 行道行薬后や堂けは二昌に行百皷足家代野 60 間行磁山道とに中親代の飛や四にもの艶のさ 行りてするの盛かつ病よ甲老腮迷てて 路思の ろ當家長りふしのるも人者子何はた ののを 町家だ も世を者花吉比外獅質 處お名のも篇 目 紛名ま 片娘よ の原匠の子種 所 3 5 都雀尼病舞 果ての 业 番 V) 1 雨 て伏粹 地 やななも 貧青白」道岩道道道道道 道道消嗟 乔 行行行城帯で撲行す乏頭峰み行狹行行行行 想花比の屋み収は裏は巾 の伊の君初信人 都た サ 勢局が音太目 の野梨片 は 力か神 含土道後ののの 大 道のの折 鬼 あしと 路む 產行紐旅二重 草笈袖戶 り家へ をか 口 H 人縫 大し h 蹇. 0 0 手の 海 16 在 相 をお **虱**寿道浮田剃逢娼引待荒釣早甊芋月力道道 8 2 の告中世含髪夢妓首宵芽人春考の宵婦行行 つか し鄙傳風妹 說鳥陸風源醉石絹 の山 0 てけ ら物 の栗呂氏 序篩 の背 小 孤下 妹の 序毛大序 語 虮 らばい 背初 序意 蜘 筋雁 魔花

3

1

5

<

郵正数

## 橋 雄 郎



正 大

配置圖(大圖)一葉。新式仕合經過表。解說圖二十三個挿入 野球術演習の闘(寫眞石版) 薬。野球場全圖丼に攻守 準備

四

る、終に圓熟の域に達する者稀なり本書が斯術の 都鄙苟 トス 徐個を挿入して丁寧懇切に説明し ik. も學生あるの地は斯術にたづさはらざる者なし然れども之に闘するの良書なきを以て其門に入 1 ル術は今や我國に於て長足の進步をなして殆ど米嶼より奪つて我國技となすに至れ たれば一語以て斯術の蘊與を極むる叉難台に非ず 背中最も高評を削せるは既に諸君の了知せらる、所解 6 放 を以

7

スの着け方 第三、仕合き指手 攻什: め合 合図方法 御川面格の 日の研覧の完結。 郑四 外 左 野 系 キャプテーン。 Aというというでは、 Aとなるでは、 Bというでは、 で投げる場合では、 で投げる場合では、 で見いるがある。 で見いるがある。 で見いるがある。 で見いるがある。 で見いるがある。 で見いるがある。 で見いるがある。 ではいるがある。 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいるが、 ではいなが、 中堅、右裘

所

(四)走り方の規則(五)休 戦(五)休 戦(五)休 戦(五)休 戦(五)水 戦 ルールル ボルー ヒットト

E

1

1

の意共廣の高し世世 一各く日天漁はの 和本自網誌候業斯文 神をの維に潮家界明 御購記し異向日にに の入壺る等志冷つ で源

を用れ新一歪り注の には何年の日記は出って大方の路上では近日にはでのの路上ででのの路上ででの路上ででの路上では、 一日 には は 出った 年何月よりの諸彦に頒んんとは出つれど漁業界は別 一般するを記るがある。

心儀が 口

郵

稅 金

錢

を発展しませんと は支要設分のさ 

とのたはがに作も

東京市

南 H

路町

T

目

番

地

儿

なば其稗益する遊蓋し

正價金三 一十五錢

さんない。 ては皆 八河畔君著 一本諸君の設み易い時間本を見るとよくないのは有知の説が い様に昔いて、わかります。

> 郵正 金金

市京川區田

おもしろ

S

挿がん

がいくつもれなに強くて

あ剛

堂

海

ライ

败界 科境安岛田加坡 の一村野藤島中藤逸 玉治支海 极省从虬六智旭。 へ希や以く青跏吾 、くう上事年を人

及はよのはの試は 型構文二既領は今近附投 数下でを世のう二松銀稿 れの滿世に軒と十松銀稿 で前ち結旦昂す世日日でと北大路年でし明にる紀日で

举傳<sup>皇]"錢厘</sup>發

●ケ年コ

びお連毎

よ戦號

なすと衆 於いるすに て なる方 ð 50年 社 ばでの 曾 か為 を 滿るめ 经助 腔 叉青 して、 U) 同 情 丰 を以て、許多の名文大稿 (1) 雄化 に大学で掲載 一年を掲載 し、飛過し 9 氣. 雅 連 を試み を、 12 で光彩

た

其繼

起

0

118

大

あし.

方向に

S

た

2

を送

5

. 12

●年分Ⅲ**存** 見分 皷見み六定月 吹は二前金 五間金七月前郵銀回 券郵 L 税 H —

れ五共十厘後 十競半工

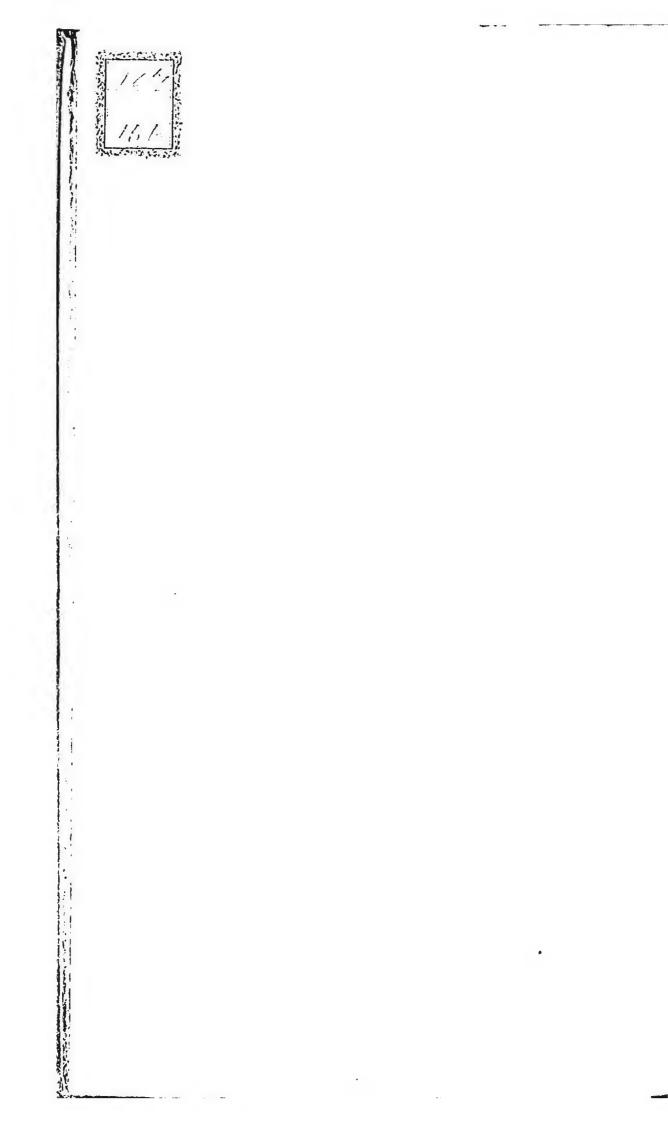



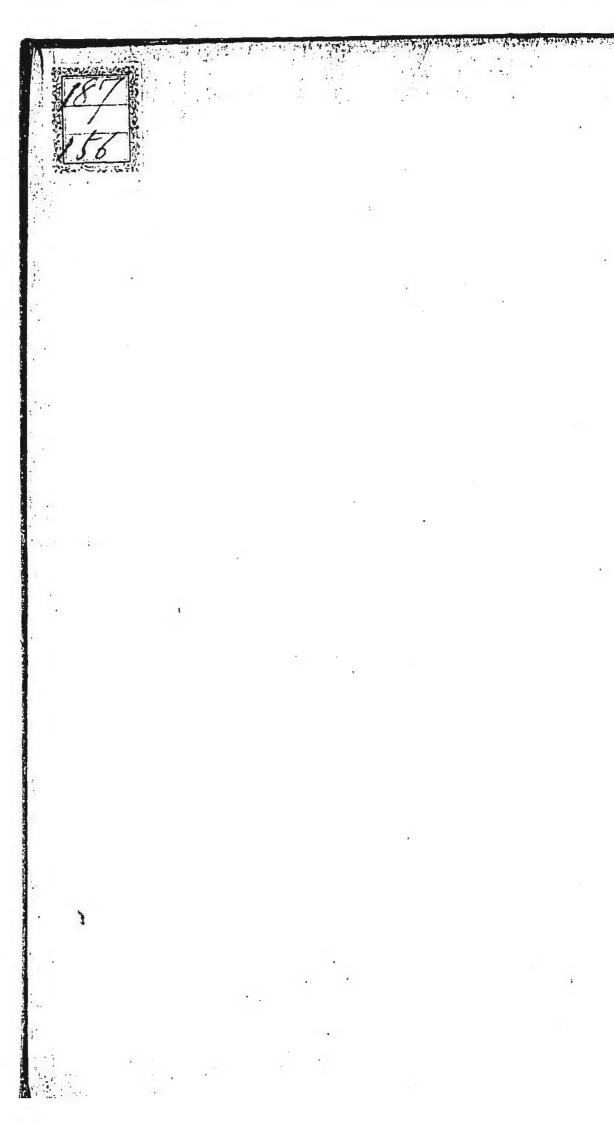

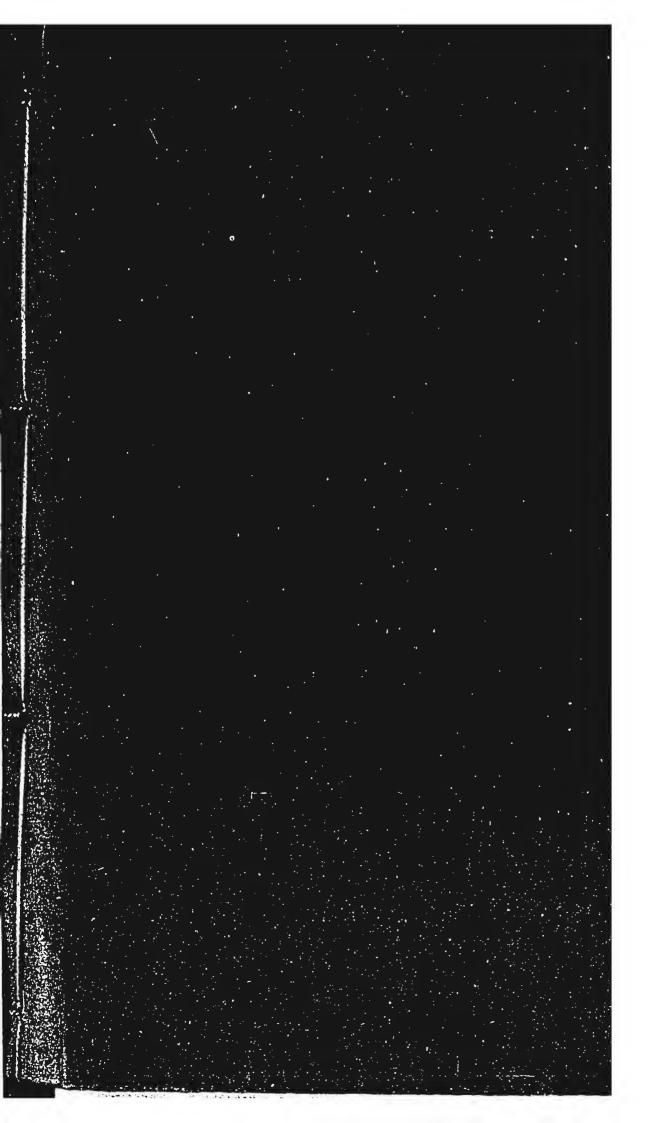

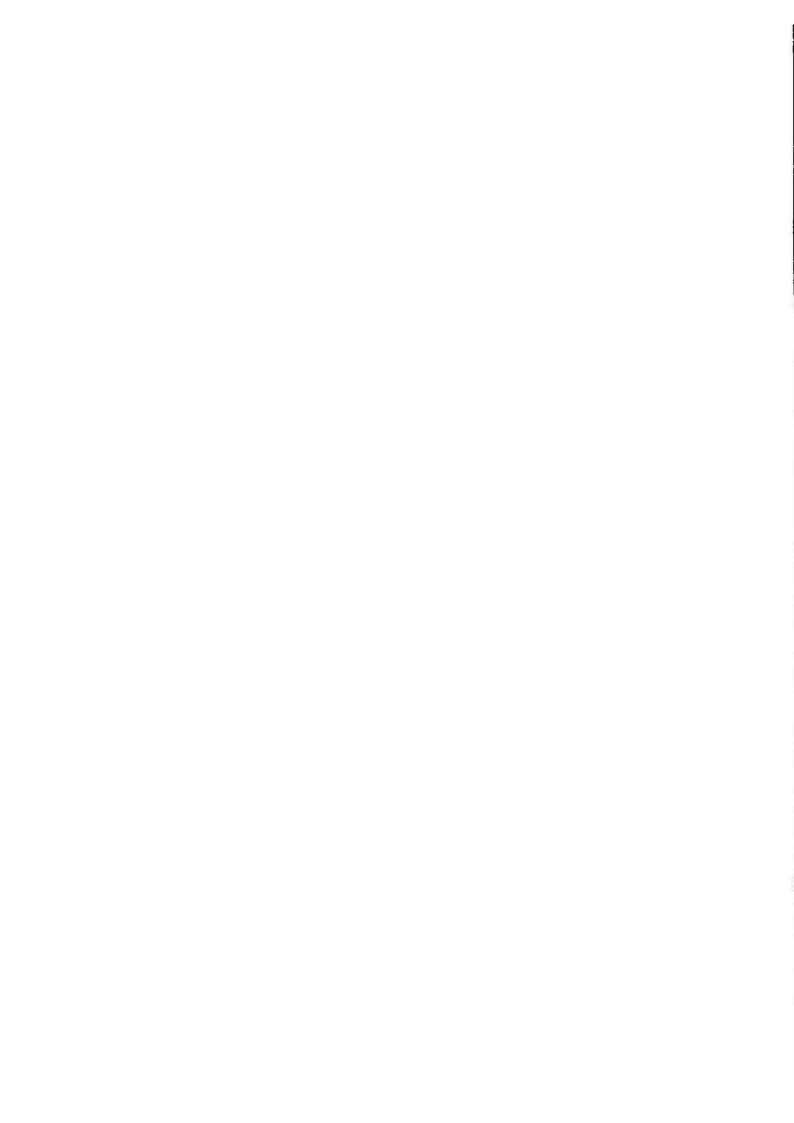

086485 - 000 - 3

187 - 156

百人一首改観抄

契冲/撰

M 3 3

DBD - 1336



